# **Panasonic**®

パーソナルコンピューター 操作マニュアル

Reform CF-W2シリーズ

XP

#### 上手に使って上手に節電

このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 付属の取扱説明書と本マニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

操作マニュアルの画面を 拡大表示する方法



画面全体のアイコンなど を拡大表示する方法



画面の一部を拡大表示す る方法



# 表記について

| [Enter]      | キーボードの Enter キーを押すことを意味します。                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Fn] + [F5]  | キーボードの Fn キーを押しながら、F5 キーを押すことを意味しま                                                             |
|              | す。<br>【Fn】と【Ctrl】(左側)の機能を入れ換えてお使いの場合<br>(→ 190ページ)は、【Fn】と【Ctrl】(左側)を置き換えてご覧<br>ください。           |
| [スタート]-[検索]  | 画面上の[スタート]をクリックした後、[検索]をクリックすることを意味します。                                                        |
| <b>→</b> または | 参照先を意味します。 →:→ をクリックすると、参照ページにジャンプします。 : コンピューター本体に付属の『取扱説明書』や『困ったときのQ&A』、『ご使用の前に』などを参照してください。 |
| *1           | * <sup>1</sup> をクリックすると、関連している説明(注釈)にジャンプします。                                                  |

- 本書では、コンピューターの管理者の権限でログオンした場合の手順や画面表示で説明しています。制限付きアカウントのユーザーで実行できない機能があったり、画面表示が本書と違ったりする場合は、コンピューターの管理者の権限でログオンして、操作してください。
- 本書では、「Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機 能搭載」を「Windows」または「Windows XP」と表記します。
- 本書では、内蔵の「DVD-ROM & CD-R/RW ドライブ」を「CD/DVD ドライブ」と表記します。
- 本書では、以下のソフトウェアを次のように表記します。
  - •「WinDVD™ 5 ( OEM 版 )」を「WinDVD」
  - •「B's Recorder GOLD8 BASIC」を「B's Recorder」
  - •「B's CLiP 6」を「B's CLiP」

## 表記について



● 本書で説明しているタスクトレイ内のアイコンが隠れて表示されていない場合は、



(本書で使用しているタスクトレイのアイコンは一例であり、各種機能の設定や接続している機器など、環境によってアイコンの種類や順序が実際の表示と異なる場合があります。)

● 別売りの商品について 本書で使用している商品品番は変更になることがあります。最新のカタログまたはご相 談窓口で確認してください。

## 表記について



## ディスプレイ (表示モード) について

| 内部 LCD                                     | 本機のディスプレイ                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <u>(</u> ノートブック)<br>外部ディスプレイ<br>( PC モニタ ) | 本機と接続した外部ディスプレイ                                        |
| 同時表示<br>(Intel(R) Dual Display Clone)      | 内部 LCD と外部ディスプレイの両方に同じ画面を表示す                           |
| 拡張デスクトップ                                   | ること。<br>  内部 LCD と外部ディスプレイを連続した表示領域として                 |
|                                            | 使うこと。<br>内部 LCD と外部ディスプレイとの間で、ウィンドウのド<br>ラッグ移動などができます。 |

- ( )内は、[Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ]画面 \*1 で使用している用語です。
- \*1 画面を表示するには: [スタート]-[コントロールパネル]をクリックして、左側の[関連項目]の[コントロールパネルのその他のオプション]-[Intel(R) Extreme Graphics]をクリックします。

# 操作マニュアルの見かた

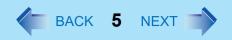

操作マニュアルは、次のようにして目的のページを表示したり、文字で検索して見たいページを探したりできます。(画面は一例です。)





## 拡大表示する

操作マニュアルに表示される文字やアイコンが小さくて見えにくいときは、以下の方法で拡大表示することができます。

1 <sup>●</sup>をクリックしてズームインツールが使えるようにする。



- 2 表示を拡大したい部分にカーソルを合わせて クリックし、見やすい大きさにする。
  - 大きくしすぎたら、【Ctrl】を押しながらクリックする と、縮小できます。
- 3 必要に応じて<sup>3</sup>をクリックし、画面上でドラッグして、見たい部分を表示させる。

## 操作マニュアルの見かた



操作マニュアルは、Adobe Reader というアプリケーションソフトを使って表示しています。Adobe Reader には以下の拡大 / 縮小方法があります。



- A. ズームインツール:クリックすると、クリックした位置の周辺を中心に拡大表示されます。ドラッグすると、囲んだ部分が拡大表示されます。
- B. ズームアウト: クリックするごとに、縮小表示されます。
- C. 拡大 / 縮小の値を%で入力し、【Enter】を押すと指定したサイズで表示されます。(をクリックして表示される値から選ぶこともできます。)
- D. ズームイン:クリックするごとに、拡大表示されます。



- E. 実際の大きさ:クリックすると、[スタート]メニューから操作マニュアルを開いたときの大きさで表示されます。
- F. 全体表示:クリックすると、1ページ分の内容が表示されます。
- G. 幅に合わせる: クリックすると、画面の幅に合わせて拡大 / 縮小表示されます。





## 操作マニュアルの見かた

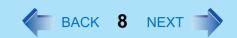

## 印刷する

#### お知らせ

- 操作マニュアルを印刷するためには、プリンター(別売り)が必要です。(→ 121 ページ)
- プリンターによっては、イラストや画面サンプルがきれいに印刷できないことがあります。
- **1** 印刷するページを確認する。
  - 表示しているページのみを印刷する場合:そのページを表示したままにします。
  - ページを指定して印刷する場合:ページ番号を確認しておきます。
- 2 🔚 をクリックする。
- **́3** [プリンタ]や[印刷範囲]などを設定し、[OK]をクリックする。
  - ページが回転して印刷されてしまう場合: [自動回転と中央配置]からチェックマークを外します。





- A. 操作面(ホイールパッド)
- B. 左ボタン
- C. 右ボタン



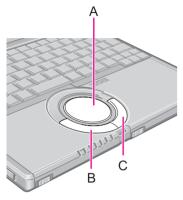

#### お知らせ

● ダブルクリックの速さやボタンを押したときの動作は、[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [マウス]をクリックし、「マウスのプロパティ」画面で変更できます。

#### カーソルが思うように動かないとき

- ホイールパッドに触れたときの感度を調節することができます。( → 18ページ)
- 外部マウスを接続していて、カーソルが正しく動作しなくなった場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定し、ホイールパッドを無効にしてください。再び、ホイールパッドを使用するときは、[有効]に設定してください。(→ 189ページ)



## スクロールする

ホイールパッドを使ったスクロールには、ホイールパッドユーティリティを使う方法と、 バーチャルスクロール機能を使う方法があります。同時に2つの機能を使うことはできません。

工場出荷時はホイールパッドユーティリティが使えるように設定されています。

- ホイールパッドユーティリティ
  - ホイールパッド上で円を描くようになぞることで連続的にスクロールできます。
  - ホイールパッドの形状に合わせて使いやすく設計されています。

| 縦スクロール | 工場出荷時の状態で使えます。                   |
|--------|----------------------------------|
| 横スクロール | 横スクロールを使うための設定が必要です。( → 12 ページ ) |

- バーチャルスクロール機能(→ 16ページ)
  - 繰り返し縦方向(または横方向)になぞることで、スクロールできます。
  - 他のコンピューターで使われている角型のフラットパッドのような操作性です。

| 縦スクロール | バーチャルスクロール機能を有効に設定する必要があります。 |
|--------|------------------------------|
| 横スクロール |                              |

● ホイールパッドユーティリティを使うかバーチャルスクロール機能を使うかは、アカウントごとに設定することができます。

#### ホイールパッドユーティリティを使う

ホイールパッド上で円を描くようになぞると、画面を上下にスクロールすることができます。

#### お知らせ

● 外部マウス使用時や外部マウスに付属のドライバーをインストールしたとき、または使用するアプリケーションソフトによっては、動作が異なったり、正常にスクロールできない場合があります。



- 縦横スクロールのどちらか一方にしかスクロールできない画面では、ホイールパッドの操作に関係なく、できる方向にしかスクロールしません。(例えば横スクロールだけができる画面のときに縦スクロールを行っても、横スクロールになります。)
- ◆ 外部マウスを使うとき: → 117ページ



#### 横スクロールを使う場合は、下記の設定を行う。

- 一度設定すれば、次回からは設定する必要はありません。
- ① 画面右下のタスクトレイの「スクロールアイコン」◆ をクリックし、[設定] をクリックする。

◆ が表示されていない場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [ホイールパッドユーティリティの設定]をクリックしてください。 ホイールパッドユーティリティが起動していないことを知らせるメッセージが表示された場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [ホイー

ルパッドユーティリティ]をクリックして 🌓 を表示させてください。

- ② [全般設定]の画面で[横スクロール機能を使用する] にチェックマークを付け、 [OK]をクリックする。
- **2** スクロールできる画面を表示させる。
- **3** スクロールしたい領域にカーソルを合わせてタップ(クリック)する。





#### 指を離し、ホイールパッドの周囲(下図)に指を置く。

| 内容     | 縦スクロール <sup>*1</sup>    | 横スクロール <sup>*2</sup>                        |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 指を置く位置 | この部分<br>A               | この部分                                        |
| タスクトレイ | 指を置くとアイコンが変わります。        |                                             |
| のアイコン  | $\bullet$ $\rightarrow$ | $\rightarrow \overset{\bullet}{\bigotimes}$ |

- \*1 横スクロール機能を使用する設定になっていない場合は、上図(A)の部分も指を置く位置に含まれます。
- \*2 以下の場合は縦スクロールになります。
  - 横スクロール機能を使用する設定になっていない場合
  - ホイールパッドユーティリティの横スクロールに対応していないアプリケーションソフト の場合
  - スクロールしたい領域にカーソルがない場合



#### 指を離さずにホイールパッドの周りの円にそってなぞる。

| 内容                            | 縦スクロール         | 横スクロール <sup>*1</sup> |
|-------------------------------|----------------|----------------------|
| 時計回りにな                        | 下方向へのスクロール     | 右方向へのスクロール           |
| ぞる                            |                |                      |
| タスクトレイ                        | スクロール中はアイコンが時計 | 回りに回転します。            |
| のアイコン                         | <b>→</b>       | <b>†</b>             |
| 内容                            | 縦スクロール         | 横スクロール <sup>*1</sup> |
| 反時計回りに                        | 上方向へのスクロール     | 左方向へのスクロール           |
| なぞる                           |                |                      |
| タスクトレイ スクロール中はアイコンが反時計回りに回転しま |                | 計回りに回転します。           |
| のアイコン                         | <b>→</b>       | <b>△</b>             |

- \*1 以下の場合は縦スクロールになります。
  - 横スクロール機能を使用する設定になっていない場合
  - ホイールパッドユーティリティの横スクロールに対応していないアプリケーションソフト の場合
  - スクロールしたい領域にカーソルがない場合
    - デスクトップなどスクロールできない画面で、スクロール操作を行うと、画面をスクロールしようとしてカーソルが動かなくなることがあります。その場合は、ホイールパッドから指を離し、再度ホイールパッドの中央付近から触るようにしてください。





- ホイールパッドの周りの円にそってなぞらなくても、ホイールパッドのどの位置でも円を描くようになぞればスクロールできます。
- ホイールパッドから指を離さず逆方向に円を描くようになぞると、逆方向にスクロールできます。



#### スクロールを終了するときは、ホイールパッドから指を離す。

#### お知らせ

- スクロールの各設定を変更する場合:
  - ① 画面右下のタスクトレイの「スクロールアイコン」 ◆ をクリックし、[設定]をクリックする。
    - ◆ が表示されていない場合は、[スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [ホイールパッドユーティリティの設定]をクリックする。
  - ② 設定を変更する。
    - 全般設定
      - ホイールパッド機能(画面のスクロール)を使用する/使用しない
      - タスクトレイにアイコンを表示する/表示しない
      - タスクトレイのアイコンをアニメーション表示する/表示しない
      - ホイール動作中はアイコンを回す/回さない
      - マウスカーソルの下のアイテムを縦スクロールする(アクティブなウインドウの中でスクロールする領域を選択する必要なし)/しない(アクティブなウインドウの中でスクロールする領域を選択する必要がある)
      - 横スクロール機能を使用する/使用しない
      - スクロール谏度
    - 開始範囲
      - スクロール開始範囲
  - ③ [OK]をクリックする。







#### バーチャルスクロール機能を使う

バーチャルスクロール機能を使う場合は、以下の設定を行ってください。 ホイールパッドユーティリティは無効になります。



画面右下のタスクトレイの「スクロールアイコン」<mark>◆</mark> をクリックし、[設定] をクリックする。

★ が表示されていない場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [ホイールパッドユーティリティの設定]をクリックしてください。 ホイールパッドユーティリティが起動していないことを知らせるメッセージが表示された場合は、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [ホイールパッドユーティリティ]をクリックして ★ を表示させてください。



タスクトレイの 🍋 が 🗞 に変わります。

3 [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [マウス] - [デバイス設定]をクリックする。



[デバイス]内のデバイス名(例: Synaptics TouchPad)をクリックして、[設定]をクリックする。





5 [バーチャルスクロール]をクリックし、使用するスクロールの機能 をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。

6 「マウスのプロパティ」画面で[OK]をクリックする。

#### お知らせ

- ホイールパッドユーティリティを再度使用するとき
  - 前ページ手順3~4を行う。
  - ② [バーチャルスクロール]をクリックし、[垂直スクロールを使用する]と[水平スクロールを使用する]のチェックマークを外し、[OK]をクリックする。
  - ③「マウスのプロパティ」画面で[OK]をクリックする。
  - ④ [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [ホイールパッドユーティリティの設定] をクリックする。
  - ⑤ [全般設定]をクリックし、[ホイールパッド機能を使用する]にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
- ホイールパッドユーティリティとバーチャルスクロール機能は、同時に使用することはできません。同時に使用しようとすると、ホイールパッドユーティリティの利用を確認するメッセージが表示されます。
  - ホイールパッドユーティリティを使う場合 [はい]をクリックしてください。バーチャルスクロール機能が無効になります。
  - ホイールパッドユーティリティを使わず、バーチャルスクロール機能を使う場合 [いいえ]をクリックしてください。



## ホイールパッドに触れたときの感度を調節する

以下の手順で、「PalmCheck™ (パーム チェック)」と「タッチ感度」の 2 つの感度を調節して、使いやすい設定にしてください。



[スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [マウス] - [デバイス設定]をクリックする。







3 [感度]をダブルクリックして、[PalmCheck(パーム チェック)]また は[タッチ感度]をクリックする。



調節した後、[OK]をクリックする。



#### PalmCheck™ (パーム チェック)

- キーボード操作時、ホイールパッドを操作するつもりがないのに手のひらがホイール パッドに触れてカーソルが動いてしまう場合に調節します。
  - スライドバー (A) を[最大]側へドラッグすると、意図していないときにカーソルが 動いてしまうことを防ぐことができます。
  - スライドバー(A)を[最小]側へドラッグすると、手のひらがホイールパッドに軽く触れても、カーソルが動くようになります。



#### タッチ感度

- ホイールパッドを操作するつもりがないのに指がホイールパッドに軽く触れただけで カーソルが動いてしまう場合、または、ホイールパッド上で指を動かしてもカーソルが なかなか動かない場合に調節します。
  - スライドバー(B)を[重く]側へドラッグすると、ホイールパッドに強く触れないとカーソルが動かなくなります。
  - スライドバー(B)を[軽く]側へドラッグすると、ホイールパッドに軽く触れただけでカーソルが動くようになります。

#### お知らせ

● [デフォルト]をクリックすると、工場出荷時の設定に戻すことができます。

## ホイールパッドの取り扱い

- ホイールパッドは、指で操作するように設計されています。操作面にものを置いたり、 つめなど先のとがったもの、硬いもの、鉛筆やボールペンのような跡の残るもので強く 押さえたりしないでください。
- 油などでホイールパッドを汚さないでください。カーソルが正常に動かなくなります。
- ホイールパッドに汚れが付着した場合

ガーゼなどの乾いた柔らかい布か水で薄めた台所用洗剤(中性)を浸してかたく絞った 柔らかい布で汚れを取り除いてください。ベンジンやシンナー、消毒用アルコールは使 わないでください。

中性の台所用洗剤以外の洗剤(弱アルカリ性洗剤など)を使用すると、塗装がはげるなど、塗装面に影響を与えることがあります。

【Fn】を押しながら、文字や記号が枠で囲まれているキーを押すと、枠で囲まれている文字や記号の機能が働きます。



- 繰り返し連続して押さないでください。
  - 【Fn】+【F1】を押した後、【Fn】+【F2】を押すなど、別の組み合わせのキーを押す場合でも連続して押さないでください。(組み合わせて押した操作が反映されてから次の操作を行ってください。)
- ホイールパッドや外部マウスを操作しながら押さないでください。
- ●【Fn】を押しながら【F1】と【F2】などのキーを同時に押さないでください。

#### お知らせ

- Windows にログオンしハードディスク状態表示ランプ目が消灯するまでは、【Fn】 と組み合わせたキー操作を行わないでください。 ただし、セットアップユーティリティ(→ 185ページ)の画面では、ポップアップ ウィンドウは表示されませんが【Fn】+【F1】、【Fn】+【F2】、【Fn】+【F3】の キー操作が可能です。
- 動作中のアプリケーションソフトによっては、【Fn】と組み合わせたキー操作が機能しない場合があります。また、[コマンドプロンプト]を全画面表示しているときなど、アプリケーションソフトの状態によって、ポップアップウィンドウが表示されない場合があります。
- ●【Fn】と【Ctrl】(左側)の機能を入れ換えてお使いの場合(→ 190ページ):
  - •【Fn】の代わりに【Ctrl】(左側)を押してください。
  - •【Fn】と【Ctrl】(右側)のキーを押しながらもう一つのキーを押す操作はできません。
  - キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。



| <b>+</b> - | 機能                                                                                                                                                     | ポップアップウィンドウ<br>(Windows にログオン後<br>表示) |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|            | 内部 LCD の明るさの調整<br>【Fn】+【F1】(下げる) /【Fn】+【F2】<br>(上げる)<br>AC アダプターを接続しているときと接続して<br>いないときの明るさを別々に保持できます。<br>(工場出荷時、AC アダプターが接続されてい<br>ない状態では暗く設定されています。) |                                       |

| <b>+</b> -  | 機能<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                             | ポップアップウィンドウ<br>(Windows にログオン後<br>表示) |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [Fn] + [F3] | <b>画面の表示先の切り替え</b> (外部ディスプレイ接<br>続時)<br>外部ディスプレイ、内部 LCD または同時表示<br>が切り替えられます。(→ 110 ページ)<br><b>お願い</b>                                                                                                                                                   |                                       |
|             | <ul> <li>■面表示が完全に切り替わるまで他のキーを押さないでください。</li> <li>下記の場合、このキー操作を行わないでください。</li> <li>DVDビデオやMPEGファイルなどの動画再生中</li> <li>拡張デスクトップモードの使用時</li> <li>ピンボールなどのゲームを表示しているとき</li> </ul>                                                                              |                                       |
|             | お知らせ                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
|             | <ul> <li>Windowsが起動するまで(セットアップユーティリティなど)は、同時表示にすることができません。【Fn】+ 【F3】を押すと、外部ディスプレイまたは内部LCDに切り替わります。</li> <li>[コマンドプロンプト]を全画面表示にしているときは、同時表示および表示先の切り替えはできません。</li> <li>ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーにしなすべとこのキー操作が動作しなすべてのユーザーを見からなすべピューターを用起動してください。</li> </ul> |                                       |

| <b>+-</b>                  | 機能                                                                                                                          | ポップアップウィンドウ<br>(Windows にログオン後<br>表示) |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [Fn] + [F4]                | 音声出力のオン / オフ<br>内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの<br>音声出力のオン / オフを切り替えます。<br>お知らせ                                                        | オフ<br>(ミュート)<br>オン                    |
|                            | <ul><li>● 音声出力をオフにすると、ビープ音も鳴らなくなります。</li><li>● USBコネクターに接続されているスピーカーは、ミュートできません。</li></ul>                                  |                                       |
|                            |                                                                                                                             |                                       |
| [Fn] + [F5]<br>[Fn] + [F6] | 【Fn】+【F5】(下げる)/【Fn】+【F6】<br>(上げる)<br>内蔵スピーカーとオーディオ出力端子からの<br>音量を調整します。<br>お知らせ<br>● ビープ音およびUSBコネクターに接続<br>されているスピーカーの音量調整はで |                                       |
|                            | きません。                                                                                                                       |                                       |
|                            |                                                                                                                             |                                       |
| [Fn] + [F7]                | スタンバイ機能を使って電源オフ<br>現在のコンピューターの状態がメモリーに保<br>存されて電源が切れます。(→ 41 ページ)                                                           |                                       |
| [Fn] + [F9]                | バッテリーの残量表示                                                                                                                  | バッテリー装<br>着時 (表示は<br>一例です)            |
|                            |                                                                                                                             | バッテリー未<br>装着時                         |

| <b>+-</b>  | 機能                                                                                                | ポップアップウィンドウ<br>(Windows にログオン後<br>表示) |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| [Fn]+[F10] | 休止状態機能を使って電源オフ<br>現在のコンピューターの状態がハードディス<br>クに保存されて電源が切れます。(→ 41 ペー<br>ジ)                           |                                       |
| [Fn]+[F11] | 使用するアプリケーションソフトによって機<br>能が異なります。( SysRq )                                                         |                                       |
| [Fn]+[F12] | 画面をクリップボードにコピー (PrtSc)<br>画面全体をクリップボードにコピーします。<br>【Fn】+【Alt】+【F12】を押すと、選択され<br>ているウィンドウのみコピーできます。 |                                       |
|            | 使用するアプリケーションソフトによって機能が異なります。<br>【Fn】+【NumLk】: ScrLk<br>【Fn】+【Ins】: Pause<br>【Fn】+【Del】: Break     |                                       |
| [Fn] + [←] | 最初のページに移動またはカーソルを行の先<br>頭に移動 ( Home )                                                             |                                       |
| 【Fn】+【→】   | 最後のページに移動またはカーソルを行の最<br>後に移動(End)                                                                 |                                       |



## Hotkey設定

Hotkey 設定では、以下の2つの機能を設定することができます。

● Fn キーロック機能

【Fn】と組み合わせたキー操作を行うとき、【Fn】を押した後、他のキーを押すまで 【Fn】が押された状態(ロック状態)にする機能。 2つのキーを同時に押すことが苦手な方に便利です。

● ポップアップウィンドウの表示 / 非表示

#### お知らせ

- Hotkey設定は、ユーザーごとに設定できます。
- ●【Fn】と【Ctrl】(左側)の機能を入れ換えてお使いの場合(→ 190ページ)は、 【Fn】と【Ctrl】を置き換えてご覧ください。



Hotkey設定プログラムを起動する。

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [Hotkey設定]をクリックする。



#### 各項目を設定する。

A. Fnキーをロックする

チェックマークを付けると、Fnキーロック機能を使用することができます。

- 1 回だけ【Fn】を使う場合
- ①【Fn】を1回押す。(ロック状態)
- ② 組み合わせる他のキーを押す。(ロック状態解除)
- 連続して【Fn】を使う場合
- ①【Fn】を2回押す。(ロック状態)
- ② 組み合わせる他のキーを押す。(再度【Fn】を押すまでロック状態は解除されません。)
- B. 通知方法 [Fnキーをロックする]にチェックマークを付けたときのみ設定できます。





#### [Fn **キーが押されたときに音を鳴らす**]

● チェックマークを付けると、【Fn】を押してロック状態になったとき、またはロック状態が解除されたときに、そのことを音で知らせます。ただし、【Fn】+【F4】を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。

#### [Fn キーの状態を画面に表示する]

チェックマークを付けると、【Fn】のロック状態が画面右下のタスクトレイに表示されます。

C. ポップアップを表示しない チェックマークを付けると、ポップアップウィンドウが表示されなくなります。 [コマンドプロンプト]やMPEGファイルの再生画面を全画面表示にしていると き、【Fn】+【F1】~【Fn】+【F10】のいずれかの組み合わせを押すとウィン ドウ表示に切り替わることがあります。これを防ぐにはチェックマークを付け てください。

3 [OK]をクリックする。

# テンキーモードを使う

【NumLk】(NumLock / ナムロック)を押すと NumLk ランプ ① が点灯し、キーボードの一部がテンキーとして機能するようになります。 NumLk ランプ ① 点灯中はキーボード上の数字または演算記号が入力できます。【Enter】( ┛ ) の機能は、アプリケーションソフトにより異なります。解除するには、もう一度【NumLk】を押します(ランプ消灯)。

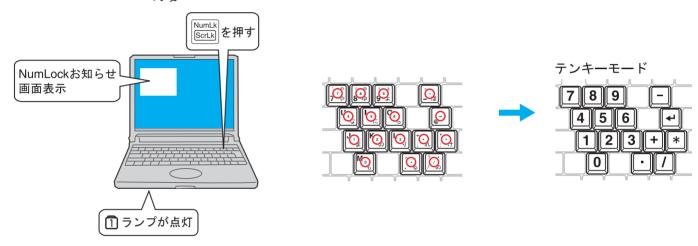



- テンキーモードにすると、「NumLockお知らせ」画面が表示されます。この画面を表示させたくない場合は、[今後このお知らせを表示しない]にチェックマークを付け、 [閉じる]をクリックしてください。ただし、チェックマークを付けても、ログオン時の「NumLockお知らせ」画面は表示されます。(→ 28ページ)
- ●「NumLockお知らせ」画面を再度表示するには:
  - ① [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [NumLockお知らせ]をクリックする。
  - ② [NumLock状態をお知らせする]にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
  - •「NumLockお知らせ」画面の表示/非表示は、アカウントごとに設定できます。

## テンキーモードを使う



#### ログオン時の「NumLockお知らせ」画面

- テンキーモードになっていると、左の画面(Windowsを起動したときなどのパスワード入力画面)で、ログオン時の「NumLockお知らせ」画面が表示されます。パスワードが正しく入力できないときは、【NumLk】を押してテンキーモードを解除してください。解除した後、「今後もログオン時には、NumLockをオフにしますか?」と表示された場合は、「はい」または「いいえ」を選んでください。
- ログオン時の「NumLockお知らせ」画面を表示させたくない場合は、「NumLockお知らせ」をアンインストールしてください。 アンインストールすると、ログオン時だけでなくテンキーモードにしたときのお知らせ画面 (→ 27ページ) も表示されなくなります。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックする。
  - ② [NumLockお知らせ] [変更と削除]をクリックする。
  - ③「ファイル削除の確認」画面で[OK]をクリックする。
  - [ロックされたファイルの検出]のメッセージが表示された場合は、[再起動]をクリックしてください。

再度、「NumLockお知らせ」画面を表示する場合は、以下の手順でインストールしてください。

- ① [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- ②「c:\util\understand numlkntf\understand setup.exe」と入力して[OK]をクリックする。 以降、画面の指示に従ってください。

# 状態表示ランプで状態を確認する



BACK 29 NEXT



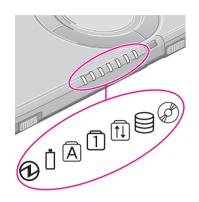

| ランプ      | ランプの名前                      | 状態                                                                                                                                                                                                  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>①</b> | 電源状態表示ランプ                   | <ul><li>● 消灯:電源オフまたは休止状態。</li><li>● 点灯:電源オン。</li><li>● 点滅:スタンバイ状態。</li></ul>                                                                                                                        |
| Ò        | バッテリー状態<br>表示ランプ            | → 31 ページ                                                                                                                                                                                            |
| A        | Caps Lock ランプ<br>(キャップスロック) | 【Shift】を押しながら【Caps Lock】を押すと点灯:<br>アルファベットが大文字で入力できる状態。<br>解除するには、もう一度【Shift】を押しながら<br>【Caps Lock】を押します(ランプ消灯)。                                                                                     |
|          | NumLk ランプ<br>(テンキーモード)      | <b>→</b> 27ページ                                                                                                                                                                                      |
| <b>↑</b> | ScrLk ランプ<br>(スクロールロック)     | 【Fn】を押しながら【NumLk】(ScrLk)を押すと点灯:<br>使用するアプリケーションソフトによって機能が異な<br>ります。                                                                                                                                 |
|          | ハードディスク<br>状態表示ランプ          | 点灯:ハードディスクへのアクセス中。                                                                                                                                                                                  |
|          | CD/DVD ドライブ<br>状態表示ランプ      | <ul> <li>消灯<br/>ドライブの電源がオフの状態。</li> <li>点灯<br/>ドライブの電源がオンで、CD/DVDドライブにアクセスしていない状態。</li> <li>点滅<br/>ドライブの電源がオンで、CD/DVDドライブへのアクセス中またはディスクカバーが開く準備中。ドライブの電源のオン/オフを切り替える方法:</li> <li>→ 61ページ</li> </ul> |
| SD       | SD メモリーカード<br>状態表示ランプ       | 点灯:SD メモリーカードまたはマルチメディアカード<br>へのアクセス中。                                                                                                                                                              |



# バッテリーパック

## バッテリーに関するお願い

#### 取り扱い

- バッテリーパックおよびコンピューターのコネクター部分に触れないようにしてください。コネクターが汚れたり、損傷したりすると、接触が悪くなったり、十分に充電できなかったりすることがあります。
- バッテリーパックをぬらさないでください。
- 万一、破損によって電解液が流出し、目に入った場合は、直ちに大量の水で洗い流して 医師にご相談ください。

#### 充電/放電(駆動時間)

- 工場出荷時は、バッテリーは充電されていません。お使いになる前に、必ず充電してください。AC アダプターを接続すると自動的に充電が始まります。 充電時間は、使用条件によって異なります。
- 本機では過充電を防ぐため、満充電後はバッテリー残量が 95% 未満にならないと、再充電ができないようになっています。バッテリー残量が 95% 以上の状態から再度満充電にするには、バッテリー残量が 95% 未満になるまで放電してから充電するようにしてください。
- 通常の充電 / 放電時に多少あたたかくなりますが、異常ではありません。
- 温度が低いとバッテリーの駆動時間が短くなります。許容範囲内の温度環境でお使いく ださい。

#### 長期間(約1か月以上)使わない場合

● バッテリーパックの性能維持のため、3 ~ 4割程度の充電状態でコンピューターから取り 外し、冷暗所に保管してください。

#### 『バッテリー等の上手な使い方』(画面で見るマニュアル)

● バッテリーをできるだけ長持ちさせる方法や駆動時間を長くする方法などについて説明 しています。

ご覧になるには、デスクトップの  $\frac{1}{\log \log n}$  をダブルクリックするか、[スタート]-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[オンラインマニュアル]-[バッテリー等の上手な使い方]をクリックしてください。





## バッテリーの状態を確認する



| バッテリー状態表示ランプ          | バッテリーの状態                                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 消灯                    | バッテリーパックが取り付けられていません。または、充<br>電が行われていません。                                                                                                                |
| オレンジ色点灯 <sup>*1</sup> | バッテリーパックの充電中です。                                                                                                                                          |
| 緑色点灯 *1               | バッテリーパックの充電完了です。                                                                                                                                         |
| 赤色点灯                  | バッテリーの残量が少なくなっています。(残量約9%以下) AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。AC アダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。 |
| 赤色点滅 *1               | バッテリーパックまたは充電回路が正しく動作していません。<br>すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックと<br>AC アダプターを本体から取り外し、取り付け直してください。<br>それでも赤色に点滅する場合は、ご相談窓口にご相談ください。バッテリーパックまたは充電回路の故障が考えられます。 |
| オレンジ色点滅 <sup>*1</sup> | バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。                                                                        |

<sup>\*1</sup> AC アダプター接続時

## バッテリーの残量を確認する

バッテリー残量を確認するには、以下の3つの方法があります。

- ●【Fn】+【F9】で確認する(Windows にログオンした後)(→ 33ページ)
- Windows のバッテリーメーターで確認する(Windows にログオンした後 (→ 33 ページ)
- 状態表示ランプで確認する(電源オフ、スタンバイ・休止状態時)(→ 34ページ)

#### お知らせ

- 以下のような場合、実際のバッテリー残量と表示されるバッテリー残量との間に差が生じていることが考えられます。この場合、バッテリー残量表示の補正を行ってください。(→ 36ページ)
  - バッテリー状態表示ランプの赤色点灯が長く続く。
  - バッテリー状態表示ランプのオレンジ色点灯時に「99%」の表示が長く続く。
  - 使用時間が短いにもかかわらずバッテリー状態表示ランプが赤色に点灯する。 ACアダプターを接続せず、長時間スタンバイ状態にしているとこのような状態に なります。
- Windowsのバッテリーメーター(「電源オプションのプロパティ」の[電源メーター])で表示される残量や残時間は、その時点でのコンピューターの利用状況をもとに計算しているため、明るさや動作しているソフト等の利用状況により残量や残時間表示が変化します。(表示は目安です)
  - また、【Fn】+【F9】で表示される残量は計算方法が異なるため、それぞれの表示が多少異なることがありますが、異常ではありません。
- ●『取扱説明書』などの「仕様」に記載されているJEITAのバッテリー駆動時間は、以下の測定法で測定された数値です。バッテリーの駆動時間は使用環境によって異なります。
  - JEITAバッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)により測定された数値は、{(測定法a) + (測定法b)} ÷ 2で算出しています。詳細な設定方法は、JEITAのホームページ (http://it.jeita.or.jp/mobile/)をご覧ください。
    - 測定法a

画面輝度を20cd/m²(目安:ACアダプターが接続されていない状態での内部 LCDの工場出荷時の輝度)としMPEG1の動画ファイルをハードディスクから 読み出しながら連続再生できる時間を測定。



• 測定法b ディスプレイの輝度が最低の状態で、デスクトップ画面を表示し、放置でき る時間を測定。

#### 【Fn】+【F9】を押して画面上で残量を確認する(Windowsにログオンした後)



バッテリー装着時(表示は一例です。)



バッテリー未装着時

# Windowsのバッテリーメーターでバッテリーの残量や残時間を確認する (Windowsにログオンした後)



AC アダプターを接続していない状態で、画面右下のタスクトレイの「バッテリーメーターアイコン」 をダブルクリックすると表示されます。

● 表示される残量や残り時間は、その時点でのコンピューターの利用状況をもとに計算しているため、利用状況により残量や残時間表示が変化します。(表示は目安です。)(→ 32ページ)



## バッテリーパック



## 状態表示ランプで確認する(電源オフ、スタンバイ・休止状態時)



以下の手順でバッテリー残量を確認することができます。

- ① ディスプレイを閉じ、ラッチがロックされていることを確認する。
- ② ACアダプターを外す。
- ③ 電源スイッチ(A)をスライドさせ、点灯する状態表示ランプ(B)の数でバッテリー残量を確認する。

| 点灯するランプ(B)の数 | バッテリー残量      |
|--------------|--------------|
| 0            | 0 % - 4 %    |
| 1            | 5 % - 24 %   |
| 2            | 25 % - 49 %  |
| 3            | 50 % - 74 %  |
| 4            | 75 % - 94 %  |
| 5            | 95 % - 100 % |



#### 残量が少なくなってきたら

工場出荷時の設定では次のようになります。

| 残量が 10%になったら<br>([ バッテリ低下アラーム ])                                                                                                                                       | 残量が 5% になったら<br>( [ バッテリ切れアラーム ] )                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul><li>● 残量が少ないことを知らせるメッセージを表示します。</li></ul>                                                                                                                          | <ul><li>● 残量が少ないことを知らせるメッセージを表示し、休止状態になります。</li></ul>                                                                                                             |
| 充電が必要です。                                                                                                                                                               | 次回、起動するときは<br>AC アダプターを接続するか<br>バッテリーパックを交換してください。                                                                                                                |
| <ul> <li>すぐに AC アダプターを接続してください。AC アダプターがない場合は、動作中のプログラムを終了し、Windows も終了して電源状態表示ランプが消えていることを確認してください。</li> <li>充電してある予備のバッテリーパックがあれば、電源を切り、交換してから電源を入れてください。</li> </ul> | ● AC アダプターを接続して、バッテリーパックを充電してください。 ● 充電してある予備のバッテリーパックがあれば、電源を切り、交換してから電源を入れてください。バッテリー切れで休止状態になった場合、そのままリジュームすると、Windows が正常に起動しなかったり、以降、アラーム機能が正常に動作しない場合があります。 |





上記の設定は変更することができます。

①「アラーム」画面を表示する。[スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション] - [アラーム]をクリックする。

スタンバイ状態のときは、バッテリーパックの交換は行わないでください。 保存していないデータは失われます。

- ② アラーム機能を動作させるバッテリー残量や警告動作の内容を設定する。 【Fn】+【F4】を押すなどしてスピーカーをオフにしている場合、アラームは鳴りません。
- A. [アラームの動作]で[アラーム後のコンピュータの動作]を設定した場合、[プログラムが応答しない場合でも、スタンバイまたはシャットダウンする]をクリックしてチェックマークを付けておいてください。

B. バッテリ切れアラーム 5%以上に設定してください。 設定値が小さいと、バッテリー残量が少なくなったときにスタンバイ・休止状態機能が正常に働かなくなります。

## バッテリー残量を正確に表示させるために

本機のバッテリーパックには、バッテリー容量を計測し、記憶、学習するための機能 (バッテリー残量表示補正)があります。この機能を正しく働かせ、バッテリー残量を正確 に表示させるために、満充電 完全放電 満充電の操作を行ってください。この操作は、お買い上げ後、一度は行っておいてください。また、長くバッテリーパックをお使いの間には、バッテリーパックの劣化などにより、残量が正確に表示されなくなる 場合があります。その場合も、この操作を行ってください。

#### お知らせ

- バッテリー残量表示補正は10 ~30 の温度環境で行ってください。
- バッテリー残量表示補正を実行中にコンピューターの電源を切ると(停電やACアダプターまたはバッテリーパックを取り外すなど) バッテリーの残量表示は補正されません。
- バッテリー残量表示補正は、バッテリーの容量を増やすものではありません。また、 頻繁に行うと、バッテリーの劣化の原因になるおそれがあります。

#### 「バッテリー残量表示補正」 を実行する

- ▼充電が始まる
- ▼満充電になる
- ▼放電が始まる
- ▼完全に放電する
  - →電源が切れる

#### ACアダプターを接続した ままにしておく。

▼再び充電が始まる

満充電になったら終了

#### 1 バッテリーパック装着後、ACアダプターを接続する。

バッテリーパックとACアダプターを除くすべての周辺機器を取り外してください。

### **2** 「バッテリー残量表示補正」を実行する。

- ① セットアップユーティリティを起動する。( $\rightarrow$  185ページ)
- ②「終了」メニューの[バッテリー残量表示補正]を選び、【Enter】を押す。
- ③ 確認のメッセージが表示されたら[はい]を選んで【Enter】を押す。 満充電状態になった後、バッテリーパックの放電が始まります。満充電状態から完全放電して自動的に電源が切れるまで、約4.5時間かかります。



#### バッテリー状態表示ランプが緑色になるまで充電する。

充電に約4.5時間かかります。

# バッテリーパックを交換する

バッテリーパックは消耗品です。バッテリーによる駆動時間が著しく短くなり、「バッテリー残量表示補正」を実行しても回復しない場合は、新しいものと交換することをおすすめします。

#### お願い

- ご使用にあたってバッテリーパックに関するお願いをよくお読みください。(→ 30 ページ、 『取扱説明書』「安全上のご注意」)
- スタンバイ状態のとき、バッテリーパックの取り付け/取り外しを行わないでください。メモリーに保持されていたデータが失われたり、バッテリーパックが破損したりして、正常に動作しなくなります。



**1** コンピューターの電源を切る。

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」)

2 本体を裏返し、バッテリーパックを取り外す。

- ① 左側のラッチ (手動:A)をロック解除の方向(🚽)にスライドする。
- ② 右側のラッチ(B)をロック解除の方向( )にスライドした状態で、バッテリーパックの中央付近を本体と平行に外側へ押し出す。

### バッテリーパック



3

#### バッテリーパックを取り付ける。

- ① バッテリーパックの左側のラッチ (手動:A)をロック解除の方向 (■)に スライドする。
- ② バッテリーパックの向きに注意して、矢印の方向にスライドさせて取り付ける。
- ③ 左側のラッチ(手動:A)をロックの方向(△)にスライドし、しっかりと固定されていることを確認する。 (右側のラッチは、バッテリーパックが正しく取り付けられると自動的にロックされます。)

#### お願い

- ラッチが正しくロックされていることを確認してください。ラッチがロックされていない状態でコンピューターを持ち運ぶと、バッテリーパックが外れることがあります。
- ラッチがロックされた状態で、無理にバッテリーパックを取り外さないでください。 バッテリーパックが破損するおそれがあります。
- バッテリーパックを取り外しているとき、ディスプレイを閉じた上から必要以上の力を加えないでください。液晶部分が破損するおそれがあります。



不要になった充電式電池 (バッテリーパック) は、貴重な資源を守るため に、廃棄しないで充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

使用済み充電式電池 (バッテリーパック)の届け先

• 最寄りの充電式電池リサイクル協力店へ。 詳しくは、社団法人電池工業会にご確認ください。

電話:03-3434-0261

ホームページ: http://www.baj.or.jp/ (2004年12月1日現在)

# 消費電力を節約する



本機では、下記の方法で消費電力を節約できます。 バッテリーで使用する場合は、より長時間使うことができます。 AC アダプターを接続しているときでも省電力の効果があります。

### [電源設定]を変更する

• [スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション]をクリックして、[電源設定]を[バッテリの最大利用]に設定します。 さらに、[モニタの電源を切る]時間を短くするなど、詳細に設定します。

【Fn】+【F1】で内部LCDの明るさを暗くする(→ 21ページ)

使わないときは電源を切る(『取扱説明書』「電源を入れる/切る」)

使っていない周辺機器(USB機器、PCカード、外部マウスなど)は取り外す

無線LANを使わないときは無線LANの電源を切る(→ 147ページ)

#### CD/DVDドライブの消費電力を抑える

- セットアップユーティリティの「メイン」メニューの設定で、CD/DVD ドライブの消費電力を抑えることができます。(→ 190ページ)
  - [CD/DVD ドライブ電源] を[オフ] にする コンピューター起動時は、常にドライブの電源が切れた状態になります。 CD/DVD ドライブは、使用していなくてもドライブの電源が入っている だけで電力が消費されます。[オフ] にするとその分の消費電力を抑える ことができます。

[オフ] に設定していても、Windows が起動していれば、オープンレバーでディスクカバーを開くとドライブの電源が入ります。

オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティを使う。(→ 63ページ)

## 消費電力を節約する



# スタンバイ状態または休止状態にしてから席を外す。(→ 23 ページ)

• 長時間席を外すときは、なるべくスタンバイ状態または休止状態にし、消費電力を抑えることをおすすめします。

### バッテリーだけで使う場合:

- CPU に大きな負荷のかかるアプリケーションは使用しないことをおすすめします。 スクリーンセーバーの種類によっては、コンピューターを操作していないときでも CPU に大きな負荷がかかるものがあります。 スクリーンセーバーは使用しないことをおすすめします。
- あらかじめ満充電にしておくことをおすすめします。
- 「バッテリー等の上手な使い方」もご覧ください。(→ 30ページ)

### バッテリーの残量が少なくなってからあわてないために

バッテリー残量の確認方法(→ 32ページ)や、バッテリー残量が少ないことを知らせるアラームの設定内容(→ 35ページ)をあらかじめ確認しておくことをおすすめします。 アラームの設定内容などは変更することができます。

#### お知らせ

● コンピューターを持ち運んで使用する場合でも、ACアダプターを常に携帯されることをおすすめします。



「スタンバイ」や「休止状態」機能を使って終了すると、アプリケーションソフトを終了することなく、電源を切ることができます。電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態(アプリケーションソフトやファイル)が画面に表示される(これを「リジューム」といいます)ので、すぐに操作を始めることができます。

### スタンバイ機能と休止状態機能の違い

| 機能    | 状態の保存先  | リジューム<br>するまでの<br>時間 | AC アダプターまたはバッテリーパックの<br>接続                       |
|-------|---------|----------------------|--------------------------------------------------|
| スタンバイ | メモリー    | 短い                   | 必要<br>(スタンバイ中に電力の供給がなくなると、<br>保持されていたデータは失われます。) |
| 休止状態  | ハードディスク | やや長い                 | 不要                                               |

#### お知らせ

- 長時間スタンバイ機能を使う場合はACアダプターを接続しておいてください。AC アダプターが接続できない場合は休止状態にしておくことをおすすめします。
- コンピューターの動作を安定させるため、定期的に(1週間に1回程度)、スタンバイ・休止状態機能を使わないでWindowsを終了してください。



## スタンバイ・休止状態機能を使って操作を終わる

スタンバイ・休止状態機能を使って操作を終わるには、以下の方法があります。 休止状態機能を使用するには、「休止状態を使用するための設定」(下記)が必要です。

- ●【Fn】+【F7】を押してスタンバイ状態(→ 23ページ)【Fn】+【F10】を押して休止 状態(→ 24ページ)にする
- 電源スイッチを使う(→ 44ページ)
- ディスプレイを閉じる(→ 45ページ)
- 終了画面を使う
  - スタンバイ機能の場合 [スタート]-[終了オプション]をクリックして、[スタンバイ]をクリックする。
  - 休止状態機能の場合 [スタート] - [終了オプション]をクリックして、【Shift】を押しながら[休止状態] をクリックする。

### 休止状態を使用するための設定

工場出荷時は休止状態が使用できるように設定されています。



[スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション]をクリックする。



[休止状態]をクリックし、[休止状態を有効にする]をクリックして チェックマークを付け、[OK]をクリックする。

### 使用上のお願い

#### スタンバイ・休止状態に入る前に

- 保存していないデータや編集中のファイルを保存してください。
- SD メモリーカード、外付けの CD ドライブ、ハードディスク、ATA カードなどの外部装置のファイルを開いているときは、ファイルを閉じてください。
- リジューム時にはセットアップユーティリティで設定したパスワードの入力は要求されません。

セキュリティのため、パスワード入力画面を表示したい場合は、Windows のログオンパスワードを設定してください。( $\rightarrow$  57 ページ)

- 以下の場合、スタンバイ・休止状態に入らないでください。 実行中のファイルやデータが壊れたり、これらの機能や周辺機器および Windows が正常に動作しなくなることがあります。
  - ハードディスクドライブ目、SD メモリーカード回のランプ点灯中や CD/DVD ドライブ②のランプ点滅中(ドライブやカードへのアクセス中)
  - オーディオの録音 / 再生中や MPEG ファイルの再生中
  - DVD ビデオの再生中
  - CD-R/RW ディスクの書き込み中
  - 通信ソフトやネットワーク機能使用時(LAN Wake Up 機能を使わない場合) リジュームした後、ネットワーク接続ができなかったり、コンピューターが正常に動作しなくなることがあります。
  - 周辺機器を使っている場合 スタンバイ・休止状態機能を使ってこれらの機器が正常に動かなくなったときは、コンピューターを再起動してください。
  - 工場出荷時の設定では、B's CLiP でフォーマットしたディスクが CD/DVD ドライブに セットされている場合(画面右下のタスクトレイに「B's CLiP アイコン」で表示されている場合)は、スタンバイ・休止状態(システムスタンバイおよびシステム休止状態を含む)にすることができません。あらかじめディスクを取り出しておいてください。

### スタンバイ・休止状態処理中

スタンバイの場合:電源状態表示ランプが点滅するまで休止状態の場合:電源状態表示ランプが消灯するまで



- 以下のことを行わないでください。
  - キーボード、ホイールパッド、電源スイッチの操作
  - 外部マウスなど、周辺機器の操作
  - AC アダプターの抜き挿し
  - ディスプレイの開閉
  - オープンレバーの操作
- スタンバイ・休止状態に入るとき、1~2分程度かかる場合がありますが、そのままお待ちください。

### スタンバイ・休止状態のとき

- 周辺機器の取り付け/取り外しを行わないでください。
- スタンバイ状態のときは、電力が消費されています。特に、通信用の PC カードをセットしたままの場合、消費電力が増えることがあります。電力の供給がなくなると保持されていたデータが失われますので、AC アダプターを接続しておいてください。

### 電源スイッチを使う

#### 設定する

- [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス]- [電源オプション] [詳細設定]をクリックする。
- 2 [コンピュータの電源ボタンを押したとき]を[スタンパイ]または[休止 状態]に設定し、[OK]をクリックする。





**電源スイッチ (A) をスライドし、ビープ音\*1が鳴ったら手を離す。** 設定に従って休止状態またはスタンバイ状態に入ります。



#### お願い

- 電源スイッチから手を離した後、電源状態表示ランプが消灯または点滅するまで電源スイッチに触れないでください。
- ピッというビープ音\*1が鳴ったら、すぐに電源スイッチから手を離してください。 電源スイッチを4秒以上スライドしたままにすると、ピーという長いビープ音\*1の 後、スタンバイ・休止状態機能が働かず電源が切れます(強制終了)。この場合、 保存していないデータは失われます。 [スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション] - [詳細設定]をクリックして、[コンピュータの電源ボタンを押したとき]を [シャットダウン]に設定していても、電源スイッチを4秒以上スライドしたままにす ると、ピーという長いビープ音\*1が鳴って強制的に電源が切れる場合があります (強制終了)。この場合も、保存していないデータは失われます。

### ディスプレイを閉じる

工場出荷時はスタンバイ状態になるように設定されています。

#### 設定する

- 1
- [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [電源オプション] [詳細設定]をクリックする。
- 2 「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を[スタンバイ]または[休止 状態]に設定して、[OK]をクリックする。

<sup>\*1 【</sup>Fn】+【F4】を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、ビープ音は鳴りません。



### スタンパイ・休止状態に入る



### ディスプレイを閉じる。

設定に従ってスタンバイ状態または休止状態に入ります。

● きちんとディスプレイを閉じてください。ディスプレイを閉じた後すぐにディスプレイを開けた場合など、スタンバイ・休止状態に入らないことがあります。



# リジュームする(スタンバイ・休止状態からの復帰)

#### お願い

- Windowsの画面が完全に復帰して初期化などが完了するまで(画面が復帰して約15 秒後/ネットワークに接続している場合は約60秒後) 以下のことを行わないでください。
  - キーボード(パスワードの入力は除く)、ホイールパッド、電源スイッチの操作
  - 外部マウスなど、周辺機器の操作
  - ACアダプターの抜き挿し
  - ディスプレイの開閉
  - Windowsの終了や再起動
  - スタンバイ・休止状態機能の使用
  - オープンレバーの操作

### 電源スイッチを使う

スタンバイ・休止状態に入った場合は、下記の手順でリジュームしてください。



電源スイッチ(A)をスライドする。





## ディスプレイを開ける

「ポータブルコンピュータを閉じたとき」を[スタンバイ]または[休止状態]に設定している場合は(→ 45ページ)、下記の手順でリジュームできます。



#### ディスプレイを開ける。

スタンバイ・休止状態に入ってからディスプレイを閉じた場合でも、ディスプレイを開けるとリジュームします。ディスプレイを開けてもリジュームしない場合は、電源スイッチをスライドしてください。



データの盗難防止や機密保護のために、パスワードを設定することができます。

| こんなときは                                                                      | この機能を使う                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| ● セットアップユーティリティの設定を変<br>更されたくないとき                                           | <ul> <li>スーパーバイザーパスワード(→ 51 ページ)</li> <li>ユーザーパスワード*1(→ 53ページ)</li> </ul> |  |
| ● コンピューターを起動されたくないとき                                                        | <ul><li>● 起動時のパスワード<sup>*1</sup>(→ 55ページ)</li></ul>                       |  |
| <ul><li>● Windows を使用されたくないとき</li><li>● スタンバイ・休止状態からリジュームされたくないとき</li></ul> | <ul><li>● Windows のログオンパスワード(→ 57ページ)</li></ul>                           |  |

<sup>\*1</sup> あらかじめスーパーバイザーパスワードを設定しておいてください。

#### お願い

- パスワードは忘れないようにしてください。
  - スーパーバイザーパスワードを忘れてしまった場合 有償での修理が必要となります。この場合は、お持ち込みいただき、数日間お預 かりさせていただくことになります。ご相談窓口にご相談ください。
  - ユーザーパスワードを忘れてしまった場合 スーパーバイザーパスワードを知っている人にご相談ください。
  - Windowsのログオンパスワードを忘れてしまった場合

#### コンピューターの管理者のパスワード:

パスワードリセットディスク(『取扱説明書』「はじめて使うとき」)を作成していた場合は、パスワードの入力に失敗すると、メッセージが表示されます。 メッセージに従って、パスワードを再設定してください。 パスワードリカットディスクを作成していなかった場合は、東インストーリーな

パスワードリセットディスクを作成していなかった場合は、再インストールした 後、Windowsをセットアップしてパスワードを設定し直してください。

制限ユーザーのパスワード:

コンピューターの管理者にご相談ください。

● スーパーバイザーパスワードおよびユーザーパスワードを無断で設定(変更/無効) されないよう、セットアップユーティリティを起動しているときは、コンピュー ターから離れないでください。



### パスワード入力について

- 入力したパスワードは画面には表示されません。
- スーパーバイザーパスワードおよびユーザーパスワードに使える文字は、半角の英数字で最大7文字です。
  - 大文字、小文字の区別はありません。
  - 数字はキーボード上段の数字キーを使って入力してください。
  - •【Shift】や【Ctrl】などのキーと組み合わせて入力することはできません。

### パスワード入力の代わりにSDメモリーカードを使う

市販の SD メモリーカードに初期設定(SD カード設定)を行うと、パスワード入力の代わりに、設定した SD メモリーカードをセットすることでコンピューターを起動したり、Windows にログオンしたりすることができます。(→ 100 ページ)

# スーパーパイザーパスワードを設定する(変更または無効にする)

スーパーバイザーパスワードだけを設定した場合は、セットアップユーティリティの設定を他の人が変更できません。他の人がコンピューターを起動できないようにしたい場合は、パスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。



セットアップユーティリティを起動する。(→ 185ページ)



【→】【←】で[セキュリティ]を選ぶ。



【 $\uparrow$ 】【 $\lor$ 】で[スーパーバイザーパスワード設定]を選び、【Enter】を押す。



すでにスーパーパイザーパスワードが設定されているときのみ [現在のパスワードを入力してください]の[ ]にパスワードを入力 し、【Enter】を押す。



[新しいパスワードを入力してください]の[ ]に新しいパスワードを 入力し、【Enter】を押す。

● スーパーバイザーパスワードを無効にするとき 何も入力しないで【Enter】を押す。



スーパーバイザーパスワードが 設定されていない場合の画面

[新しいパスワードを確認してください]の[ ]に手順5で入力したパスワードを再度入力し、【Enter】を押す。

● スーパーバイザーパスワードを無効にするとき 何も入力しないで【Enter】を押す。





確認の画面で【Enter】を押す。

8

【F10】を押し、[はい]を選んで【Enter】を押す。

#### お知らせ

● スーパーバイザーパスワードを無効にすると、ユーザーパスワードの設定も無効に なります。



# ユーザーパスワードを設定する(変更または無効にする)

本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。

例えば、コンピューターを管理する人がスーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを設定し、他の利用者へはユーザーパスワードだけを知らせておくようにします。こうすることにより、他の利用者に対して、セットアップユーティリティの変更を制限することができます。

#### お知らせ

- スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は設定してください。(→ 51 ページ)
- 無効にする場合は、スーパーバイザーパスワードでセットアップユーティリティを 起動してください。
- 1 セットアップユーティリティを起動する。(→ 185ページ)
- 2 【→】【←】で[セキュリティ]を選ぶ。
- <mark>3 【</mark>↑】【়↓】で[ユーザーパスワード設定]を選び、【Enter】を押す。
- 4 すでにユーザーパスワードが設定されているときのみ [現在のパスワードを入力してください]の[ ]にパスワードを入力 し、【Enter】を押す。

ユーザーパスワードが設定 されていない場合の画面

- 5 [新しいパスワードを入力してください]の[ ]に新しいパスワードを 入力し、【Enter】を押す。
  - ユーザーパスワードを無効にするとき 何も入力しないで【Enter】を押す。



- 6 [新しいパスワードを確認してください]の[ ]に手順5で入力したパ スワードを再度入力し、【Enter】を押す。
  - ユーザーパスワードを無効にするとき 何も入力しないで【Enter】を押す。
  - 確認の画面で【Enter】を押す。
  - ユーザーパスワードを無断で変更されたくないとき 以下の手順で、[ユーザーパスワード保護]を設定してください。
  - ①【↑】【◆】で[ユーザーパスワード保護]を選び、【Enter】を押す。
  - **②【↑】【↓**】で[保護する]を選び、【Enter】を押す。
- <mark>8</mark> 【F10】を押し、[はい]を選んで【Enter】を押す。



# コンピューターを無断で使用されたくないとき

[起動時のパスワード]を[有効]に設定している場合、パスワードを知らないとコンピューターを起動することができません。

#### お知らせ

- スーパーバイザーパスワードを設定していない場合は設定してください。(→ 51 ページ)
- セットアップユーティリティを起動したときは、[起動時のパスワード]が[無効]に設定されていても、スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを設定しているとパスワード入力画面が表示されます。

### [起動時のパスワード]を設定する

- **1** セットアップユーティリティを起動する。(→ 185ページ)
- 2 【→】【←】で[セキュリティ]を選ぶ。
- 3 【↑】【↓】で[起動時のパスワード]を選び、【Enter】を押す。
  - **4** 設定する。
    - [有効]にするとき:【介】【↓】で[有効]を選び、【Enter】を押す。
       [無効]にするとき:【介】【↓】で[無効]を選び、【Enter】を押す。
  - 5 【F10】を押し、[はい]を選んで【Enter】を押す。



## [起動時のパスワード]を[有効]にして起動すると...



左の画面が表示されます。

スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力し【Enter】を押してください。

- 正しく入力すると起動します。
- 3回間違えるかパスワードを入力せずに約1分経過すると、電源が切れます。



## Windowsのログオンパスワードを設定する

Windows のログオンパスワードを設定すると、Windows にログオンするとき、パスワード 入力画面が表示されます。

パスワードを設定するには、まずログオンユーザーを作成する必要があります。 ログオンユーザーは作成済みで、パスワードだけを設定する場合、手順  ${m 2}$  のあと、手順  ${m 6}$  ~  ${m 8}$  を行ってください。(手順  ${m 1}$  と  ${m 3}$  ~  ${m 5}$  は不要です。)

- 1 コンピューターの管理者の権限でログオンする。
- 2 [スタート] [コントロールパネル] [ユーザーアカウント]<sup>\*1</sup>をクリックする。
- \*1 お使いのモデルによっては、[ユーザーアカウント]を再度クリックする操作が必要です。
  - 3 [新しいアカウントを作成する]をクリックする。



**優勢** ユーザー アカウント

E 60 98 :

2 ユーザーのアカウントの種類

カ ユーザーの切り替え



4 アカウントの名前を入力して、[次へ]をクリックする。

5 アカウントの種類を選択し、「アカウントの作成」をクリックする。





6 パスワードを設定するアカウントをクリックする。

● 制限ユーザーでログオンした場合は、手順 7の画面が表示されます。手順 7へ 進んでください。



7 [パスワードを作成する]をクリックする。



8 画面に従ってパスワードを入力して、[パスワードの作成]をクリックする。



#### お知らせ

● [スタート] - [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション] の[詳細設定]で、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]のチェックマークが外れている場合、スタンバイ状態からのリジューム時にパスワードの入力は要求されません。

# CD/DVDドライブ

## 使用上のお願い

### ドライブをお使いになる前に

● 油煙やたばこの煙の多いところでは使用しないでください。 レンズの寿命が短くなることがあります。

### ディスクカバーを開くとき

- コンピューターの電源が入っている場合は、必ず本体左側のオープンレバーを使うか、 Windows 上で取り出しの操作を行ってください。
  - B's Recorder または B's CLiP をお使いの場合、条件により操作が異なります。(→ 84ページ)
- ディスクカバーが開かないときや、電源を入れないでディスクを取り出したいとき: ゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホール(A)に挿し込み、矢印の方向に動かしてください。
- 開けたままで放置したり、レンズの部分に手を触れたりしないでください。 ごみやほこりがレンズに付着し、データを読み取れなくなる場合があります。また、使 用環境によっても、ほこりがレンズに付着することがあります。
- ディスクカバーが開いているときに、以下のことをしないでください。
  - ディスプレイを閉じない。必ずディスクカバーが閉じていることを確認してからディスプレイを閉じてください。液晶部分が傷つくことがあります。
  - ドライブのすき間部分にゼムクリップなどの異物を入れない。 故障の原因になります。
- ディスクは確実にセットしてください。確実にセットしないでディスクカバーを閉じると、ディスクが傷つくことがあります。
- ディスクカバーは約70°まで開きます。それ以上、無理に開けないでください。 手などが触れて70°以上開いてしまった場合は、ディスクカバーのストッパーが元に戻 るまで、ゆっくりと手前に戻してください。







### ディスクカバーを閉じるとき

- 電源状態表示ランプ①付近(矢印の位置)を押してロックされたことを確認してください。
- ディスクカバーを閉じた後、CD/DVD ドライブ状態表示ランプ♥が点滅から点灯に変わるまで、ドライブにアクセスしないでください。

### メディア (ディスク) の認識について

● 書き換え可能なメディア (ディスク) に録画された映像を再生する場合は、メディアの 認識に約30~40秒かかることがありますが、そのままお待ちください。

### ドライブアクセス中

- ディスクカバーを開けたり、コンピューターを持ち上げたり、持ち運んだりしないでく ださい。
  - ディスクが外れて傷ついたり、故障の原因になります。
  - また、ディスクにアクセスするアプリケーションソフトを起動した後は、そのアプリケーションソフトを終了するまでディスクカバーを開けないでください。
- ディスクカバーを強く押さないでください。
- オープンレバーを操作しないでください。
- コンピューターに衝撃を与えたり、ケーブルやカードなどを抜き挿ししないでください。データの読み書きに失敗することがあります。

#### レンズのクリーニングについて

● レンズ(B)には、カメラ用のレンズブロアーの使用をおすすめします。 (スプレー式の強力なものは使わないでください。)



# CD/DVDドライブの電源について

| こんなときは                                  | この機能を使う                                                                       | 参照先            |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| すぐにオン/オフし<br>たい                         | <ul><li>● オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティの[手動切替]</li><li>● オープンレバー(オンのみ可能)</li></ul> | <b>→</b> 62ページ |
| 一定時間経過する<br>と、自動的にオフに<br>するようにしたい       | ● オプティカルディスクドライブ省電<br>カユーティリティの[自動オフ設定]                                       | <b>→</b> 63ページ |
| コンピューターを起動したとき、常にオ<br>ンまたはオフの状態<br>にしたい | ● セットアップユーティリティの「メ<br>イン」メニューの [CD/DVD ドライ<br>プ電源 ]                           | → 190 ページ      |
| ドライブの電源状態                               | ● CD/DVD ドライブ状態表示ランプ②                                                         | <b>→</b> 29ページ |
| を確認したい                                  | ● 「ドライブ電源アイコン」 <mark>へ</mark> または                                             | → 63ページ        |

### 消費電力を節約したい場合(一例)

- セットアップユーティリティの [CD/DVD ドライブ電源] を [オフ] に設定しておく。 コンピューターを起動したときは常にオフの状態になります。
- ドライブを使うときは、オープンレバーやオプティカルディスクドライブ省電力ユー ティリティの [手動切替]でオンにする。
- 使い終わったら、オフに戻す。

#### お知らせ

- オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティは、Windows起動後のみ働きます。
- B's CLiPでフォーマットしたディスクをセットした場合(タスクトレイに「B's CLiP アイコン **愛**すが表示されている場合)、ドライブの電源をオフにすることができま

### CD/DVDドライブ

せん。この場合、 を右クリックし、 [取り出し]をクリックしてメディアを取り出してください。

すぐにオフにする場合は、取り出した後、「すぐにオン / オフする」(下記)の操作を行ってください。

メディアを取り出した後でも自動的にオフにならない場合があります。その場合は、「すぐにオン/オフする」(下記)の操作でオフしてください。

- ドライブの電源を切り替えたとき、タスクトレイに他のアプリケーションソフトの メッセージが表示されている場合は、そのメッセージが消えた後に、ドライブの電 源状態を示すメッセージが表示されます。
- CD/DVDドライブの電源をオフにしたとき、「MATSHITA.....は安全に取り外すことができます」というメッセージが表示されることがありますが、CD/DVDドライブは内蔵のため、取り外すことはできません。

### すぐにオン/オフする

以下の2つの方法があります。

ディスクがセットされている/セットされていないに関係なく切り替えることができます。

● オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティの[手動切替]を使う。





- ② [手動切替]の[オン]または[オフ]をクリックする。 オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティの他の機能については、 次ページをご覧ください。
- オープンレバー(A)をスライドする。
  - スライドするとピッという音が鳴ります。その後、ドライブの電源がオンになりディスクカバーが開くまで、時間がかかります。しばらくお待ちください。
  - オープンレバーでオフにすることはできません。 (【Fn】+【F4】を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。)





#### お知らせ

- 以下の場合は、「手動切替」でオフにすることができません。
  - WinDVDを起動しているとき
  - ディスクの書き込み / 読み込みをしているとき
  - B's Recorderなどドライブを使用するアプリケーションが動作しているとき

## 一定時間経過した時、自動的にオフにする(オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ)

このユーティリティの [自動オフ設定]は、CD/DVD ドライブの電源をオンにした後やディスクカバーを開けてディスクを取り出した後、ディスクをセットせずにカバーを閉じた状態がある一定時間経過した時、自動的にドライブの電源をオフにする機能です。

#### お知らせ

してください。

- このユーティリティは、本機に内蔵のCD/DVDドライブにのみ働きます。外付けのCD/DVDドライブではお使いになれません。
- 工場出荷時は、3分に設定されています。
- ◆ オフになった後、再度オンにするには: 「すぐにオン/オフする」の方法をご覧ください。(→ 62ページ)
- [終了]をクリックすると、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティが終了します。 再度、起動するには、[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティ]をクリックするか、コンピューターを再起動
- ●「ドライブ電源アイコン」 または 上にカーソルを移動させると、吹き出し文字で現在のドライブの状態と設定時間が表示されます。
- [自動才7設定] [手動切替] 1分(1) オン(1) ✓ 3分(3) 5分(5) 無効(D) 終了(公)

### CD/DVDドライブ



### オフになるまでの時間を変更する



画面右下のタスクトレイの「ドライブ電源アイコン」 または



ティスティックする。 からない

ディスクがセットされて いないときのみ働く設定

[自動オフ設定] 1分(1) 3分(3) 5分(5) 無効(D)

[手動切替] オン(N) バージョン情報(い) 終了(0)

[自動オフ設定]の中から、設定したい時間をクリックする。

- 現在の設定にチェックマークが付いています。
- [無効]をクリックすると、自動オフ設定が解除されます。

#### お知らせ

- 以下の場合は、[自動オフ設定]で設定した時間が経過してもオフになりません。
  - ディスクカバーが開いているとき
  - ディスクがドライブにセットされているとき
  - 外付けのCD/DVDドライブを接続しているとき(仮想CDドライブ使用時も含む)
  - WinDVDを起動しているとき
  - B's Recorderなどドライブを使用するアプリケーションが動作しているとき

# CDの種類について



- 変形したディスク(曲がったり、円形でないもの)は使用しないでください。
- ディスクの状態 (記録品質、傷、汚れ、変形、コピープロテクション、作成に使用した ディスクのメーカーなど )によっては、正しく読み込み / 再生ができない場合があります。

### 本機で使えるCD

| 種類と                              | 本機でできること(                        | :( :できる、 :できない(ディスクの仕様))                                     |      |  |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|--|
| ロゴマーク                            | 読み込み<br>再生                       | 書き込み                                                         | 書き換え |  |
|                                  |                                  | ● ライティングソフトウェアが必要です。<br>(B's Recorder/B's CLiP がインストール済み)    |      |  |
| CD-ROM                           |                                  | -                                                            | -    |  |
| CD-R COMPACT Recordable          | ● B's CLiP 形式の CD-R<br>は読み込めません。 | ● 本機の B's CLiP では書き<br>込みできません。B's<br>Recorder をお使いくだ<br>さい。 | -    |  |
| CD-RW                            |                                  |                                                              |      |  |
| ReWritable ReWritable ReWritable |                                  | ● 書き込み速度や書き換え返<br>用してください。( → 66                             |      |  |

- その他の種類とロゴマーク
  - CD-EXTRA



Audio-CD



**CD-TEXT** 



Photo-CD



• Video-CD



(再生には専用のソフト ウェアが必要です。)

### ディスクに書き込みや書き換えを行うとき

- CD-R ディスクや CD-RW ディスクは、包装に記載されている内容をよく読んでお使いください。
- ライティングソフトウェアが必要です。(お買い上げ時は「B's Recorder」および「B's CLiP」がインストールされています。→ 84ページ)
- 書き込みや書き換え速度に応じたディスクをご使用ください。

| CD-R 書き込み *1              | 4 倍速、8 倍速、8 ~ 16 倍速、8 ~ 24 倍速 |
|---------------------------|-------------------------------|
| CD-RW 書き換え                | 4 倍速                          |
| High-Speed CD-RW 書き換え     | 4 倍速、8 倍速、10 倍速               |
| Ultra-Speed CD-RW 書き換え *2 | 8 倍速、10 倍速、8 ~ 16 倍速          |

<sup>\*1</sup> 使用するディスクによって、書き込み速度が遅くなることがあります。

- 書き込み / 書き換え作業が長時間におよぶ場合は、AC アダプターを接続しておいてください。作業中にバッテリー切れが起こると書き込みに失敗する場合があります。
- 書き込み/書き換え中は、本機を移動させないでください。書き込みに失敗する場合があります。
- CD の 1 倍速の転送速度は 150 K バイト / 秒。

#### 推奨ディスク

- CD-R
  - 三菱化学メディア(株)製、日立マクセル(株)製、(株)リコー製、太陽誘電(株) 製
- CD-RW /High-Speed CD-RW
   三菱化学メディア(株)製、(株)リコー製
- Ultra-Speed CD-RW 三菱化学メディア(株)製

<sup>\*2 24</sup> 倍速書き換えには対応していません。

### CDの種類について

### ディスクの取り扱い

本書およびお使いのディスクの取扱説明書や包装に記載されている内容をよくお読みのうえ、ディスクをお使いください。

ディスクを正しく取り扱わないと、ディスクが汚れたり傷ついたりして、書き込み速度が低下したり、データの記録や再生が正常に行われない場合があります。また、ドライブの 故障などの損害が発生するおそれがあります。

以下のことをお守りください。

- 再生/記録面(タイトルのない面)に触れない。
- ディスクの表面を、ゴミやほこり、指紋などで汚したり、傷つけたりしない。
- ボールペンなどで表面に字を書いたり、紙を貼ったりしない。
- 落としたり、曲げたり、重い物をのせない。
- ゴミやほこりの多い場所、温度や湿度の高い場所、直射日光の当たる場所に置かない。
- 温度差の激しい場所に置かない (結露が生じます)。急に暖かい室内に持ち込んだときなどに露がついたら、乾いた柔らかい布でふく。
- ディスクを使用しないときは、必ず保護ケースまたはカートリッジに入れる。
- ディスクが汚れた場合には、下記の方法でクリーニングを行う。

#### 汚れをとるには

<読み取り専用のディスクの場合> 乾いた柔らかい布で、中心から外側へ軽 くふいてください。汚れがひどい場合は、



水を含ませた柔らかい布で中心から外側へふいた後、からぶきしてください。 <書き込み/書き換え可能なディスクの場合>

パナソニック製ディスククリーナーをお使いください。 布やCD用クリーナーなどは、絶対に使わないでください。

持ち方



- 変形したディスク(曲がったり、円形でないもの)は使用しないでください。
- ディスクの状態(記録品質、傷、汚れ、変形、コピープロテクション、作成に使用した DVD レコーダーやディスクのメーカーなど)によっては、正しく読み込み / 再生ができない場合があります。
- 著作権管理技術である CPRM で録画したメディア(ディスク)を本機で再生するには、 インターネットに接続して WinDVD に CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムをダ ウンロードし、インストールする必要があります。(→ 78 ページ)

### 本機で使えるDVD

| 種類と<br>ロゴマーク                                             |            | 本機でできること<br>( :できる、X:できない、 :できない(ディスクの仕様))                     |                        |  |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--|
|                                                          |            | 読み込み / 再生  ● DVD ビデオの再生には、再生ソフトウェアが 必要です。 ( WinDVD がインストール済み ) | 書き込み書き換え               |  |
| DVD-ROM ROM                                              | データ        |                                                                | -                      |  |
| DVD-Video                                                | Video      |                                                                | -                      |  |
| DVD-R  • 3.95G  • 4.7G for General  • 4.7G for Authoring | データ        |                                                                | 書き込み<br>X<br>書き換え<br>- |  |
|                                                          | Video      | ● DVD レコーダーでファイナライズ( <del>→</del> 69ページ)<br>しておく必要があります。       | X                      |  |
|                                                          | 4.7G for A | uthoring については、シングルセッションのみ再生で                                  | ごきます。                  |  |

| 種類                                    |       | 本機でできること                                                                                                                                                                                              |          |  |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| ロゴマーク                                 |       | ( :できる、X:できない、 :できない(ディスクの仕様))                                                                                                                                                                        |          |  |
|                                       |       | 読み込み / 再生 ● DVD ビデオの再生には、再生ソフトウェアが 必要です。 (WinDVD がインストール済み)                                                                                                                                           | 書き込み書き換え |  |
| DVD-RAM<br>● 2.6G<br>● 5.2G<br>● 4.7G | データ   | ● カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスクのみ使用できます。                                                                                                                                                          | X        |  |
| 9.4G                                  | VR    | ● カートリッジなしのディスクまたはカートリッジから取り出せるディスクのみ使用できます。                                                                                                                                                          | Х        |  |
| <b>DVD-RW</b> ● 4.7G  ● 9.4G          | データ   |                                                                                                                                                                                                       | Х        |  |
| DVD<br>RW                             | Video | ● DVD レコーダーでファイナライズ(下記)しておく<br>必要があります。                                                                                                                                                               | X        |  |
|                                       | VR    | <ul> <li>DVD レコーダーでファイナライズ(下記)しておく必要があります。</li> <li>WinDVD で再生するには、コンピューターの管理者の権限でログオンする必要があります。</li> <li>Windows(エクスプローラーなど)では、ファイルとして扱うことができない場合があります。(ディスクが壊れているなどのメッセージが表示されることがあります。)</li> </ul> | X        |  |

- Video: DVD-Video 形式で録画された DVD(市販の DVD-Video と同じ記録形式です。)
- VR: DVD Video Recording 形式で録画された DVD (録画や編集が繰り返し行える追記可能な DVD ディスクでの基本的な記録形式です。)
- ファイナライズについて ファイナライズとは、録画された DVD-R などを再生対応機器で再生できるように処理



することです。ファイナライズの方法は、お使いの DVD レコーダーの説明書をご覧ください。

● DVD-Audio は、WinDVD (→ 76ページ)では再生できません。



### DVD-ROMディスクをお使いになるとき

● DVD ビデオや MPEG2 ファイルを再生する場合は、DVD ビデオ再生ソフトウェアが必要です。(お買い上げ時は WinDVD がインストールされています。→ 76 ページ)

### リージョンコードについて

DVD ビデオには、販売される地域によってリージョンコードが設定されています。 DVD ビデオを再生するには、下記のリージョンコードが一致している必要があります。

- DVD ディスクのリージョンコード
- ドライブのリージョンコード
- 再生ソフトのリージョンコード

例)

日本・ヨーロッパ:「2」 アメリカ・カナダ:「1」

DVDディスクの リージョンコード例







本機のドライブは工場出荷時にリージョンコードが設定されていません。そのため、初めて DVD ビデオを再生したときは、以下のようになります。

- 特定のリージョンコードが設定されている DVD ビデオの場合: DVD ビデオと同じリージョンコードが自動的に設定されます。
- その他の DVD ビデオの場合:

リージョンコードの確認画面が表示されます。デフォルトでは「1」が選択されていますが、日本のリージョンコードは[2]です。リージョンコードを選択して、[OK]をクリックしてください。再生が始まります。

(一部の DVD ビデオでは、リージョンコードの確認画面が表示されないことがあります。現在のリージョンコードと残りの設定回数は、WinDVD の画面上で右クリックし、[セットアップ]-[リージョン(地域)]をクリックしてください。)

#### お願い

- リージョンコードは、最初の設定も含めて全部で5回設定できます。5回目の設定を 行うと、そのリージョンコードに固定され、システムを再インストールしてもそれ 以上変更できなくなりますので、十分にお気を付けください。
- 不正にリージョンコードを改変した場合のトラブルは、お客様の責任となります。



#### お知らせ

● ドライブのリージョンコードと異なるリージョンコードのディスクをセットした場合も、リージョンコードの設定画面が表示されます。

### ディスクの取り扱い

● ディスクの取り扱いについては「CD の種類について」(→ 67ページ)をご覧ください。

# ディスクのセット/取り出し



### お願い

● ディスクをセットする / 取り出すときは、ピックアップのレンズ部に触れないよう に注意してください。



## コンピューターの電源が入っている状態で、オープンレバー(A) をスライドする。

- ピッという音が鳴り、ディスクカバーが少し開きます。 (【Fn】+【F4】を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、音は鳴りません。)
- CD/DVD ドライブ状態表示ランプ⊘が消灯(ドライブの電源がオフ)している場合は、ドライブの電源が入り、ディスクカバーが開くまで時間がかかります。しばらくお待ちください。

## **2** ディスクカバーを持ち上げる。

ディスクカバーが約70°まで開きます。それ以上無理に開けないでください。 ディスクカバーの上に手を載せていたり、ディスプレイが閉じていたりしてディ スクカバーが開かないと、ディスクが入った状態でも正しくアクセスできなくな ります。その場合は、一度ディスクカバーを開け閉めするか、コンピューターを 再起動してから再度アクセスしてください。

## 3 ディスクをセットする/取り出す。

- ディスクをセットするとき
- ① タイトル面(B)を上にして、ディスクをキーボードの下にすべり込ませる。
- ② ディスクの中心部をカチッと音がするまで押してしっかりとセットする。

## ディスクのセット/取り出し



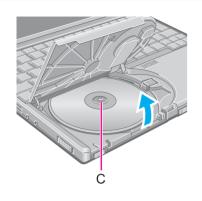

● ディスクを取り出すとき センターホルダー(C)に指を添え、ディスクの端を浮かせながら取り出しま す。



### ディスクカバーを閉じる。

### お知らせ

- B's RecorderまたはB's CLiPをお使いの場合、条件により操作が異なります:
  → 84ページ
- CD/DVDドライブの振動が大きい場合は、変形したディスクやラベルを貼ったディスクを使用していないか、またディスクが正しくセットされているか確認してください。正しくセットされている場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[CD/DVDドライブ速度]を[中速]に設定してください。(→ 190ページ)また、B's Recorderを使ってCDに書き込むときは、書き込み速度を[8x](8倍速)以下に設定して書き込むと振動を抑えることができます。
- 自動実行のディスクの場合
  - スタンバイや休止状態からのリジューム後、自動実行のディスクを挿入しても実 行されない場合は、15秒以上待ってからディスクを入れ直してください。
  - ディスクの状態によっては、ファイルへのアクセス中に自動実行が開始されることがあります。
- ディスクから動画を再生したときに、なめらかに再生できないことがあります。あらかじめご了承ください。

# ディスクのセット/取り出し



## CD/DVD ドライブモーターの省電力モードについて

約30秒間 CD/DVD ドライブにアクセスがないと、省電力のために自動的にドライブモーターの電源が切れます。CD/DVD ドライブにアクセスがあるとドライブモーターの電源が入ります。電源が入った後、ディスクからデータが実際に読めるようになるまで、約30秒かかる場合があります。



「WinDVD」は、DVD ビデオ再生用のソフトウェアです。 ここでは、「WinDVD」の使用上の注意などについて説明しています。 使いかたについて、詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。(→ 79ページ)

# 起動のしかた



以下のどちらかの方法で起動することができます。

- デスクトップの http://dec. をダブルクリックする。
- [スタート] [すべてのプログラム] [InterVideo WinDVD] [InterVideo WinDVD]をクリックする。

#### お願い

● WinDVDを起動する前に、CD/DVDドライブの電源がオンになっていることを確認してください。

WinDVD起動後にCD/DVDドライブ状態表示ランプが点灯していても、オプティカルディスクドライブ省電力ユーティリティの表示がオフになり、ドライブが使えない場合があります。(ディスクをセットしたままドライブの電源をオフにしている場合などに起こります。)

この場合は、WinDVDを終了し、ドライブの電源をオンにした後、WinDVDを起動し てください。

# 使用上のお願い

### WinDVDでDVDビデオを再生するとき

● DVD-AudioはWinDVDでは再生できません。

### 以下の場合、WinDVDを起動しないでください。

● コンピューターの起動直後、ハードディスク状態表示ランプ目が点滅しているとき

### WinDVDの起動中に、以下の操作を行わないでください。

● スタンバイ・休止状態に入る

- 【Fn】+ 【F3】で表示先を切り替える
- CD/DVDドライブの電源を切る 操作してしまった場合は、WinDVDを終了し、起動し直してください。

## ビデオの再生中に、以下の操作を行わないでください。

- ディスクを取り出す
- 他のアプリケーションソフトやコマンドプロンプトを使う
- 画面のプロパティを変更する
- CD/DVDドライブの電源を切る 操作してしまった場合は、WinDVDを終了し、起動し直してください。

### WinDVDと、他の再生ソフトを共存させないでください。

- WinDVD以外の再生ソフトをインストールすると、正しく再生できなくなる場合があります。市販のDVDビデオの中には、再生時に独自の再生ソフトをインストールする仕組みになっているものがあります。このようなDVDビデオで、インストール開始画面が表示された場合は、必ずインストールを中止してください。誤ってインストールし、正しく再生できなくなった場合は、以下の方法をお試しください。
  - [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]でインストールした再生ソフトをアンインストールする。(アンインストールする再生ソフトの名称は、市販のDVDビデオの説明書などで確認してください。)
  - 再生ソフト独自の設定で、DVDビデオを再生するソフトを指定できる場合は、WinDVDを指定する。

# **CPRMについて**

- デジタル放送などで、「1回だけ録画可能」として放送された番組を DVD レコーダーで録画する場合は、著作権管理技術である CPRM で暗号化した情報を扱うことができる記録型 DVD メディア (DVD-RAM および DVD-RW (VR 形式)) に録画する必要があります。また、録画したメディアを WinDVD で再生するには、インターネットから WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでおくことが必要です。組み込まずに CPRM メディアを再生すると再生画面が表示されません。
- CPRM で録画された DVD-R (VR 形式) は再生できません。
- CPRM で録画した内容を、別のメディアにコピーしても再生できません。

### お願い

- CPRMメディアを再生するには、コンピューターの管理者の権限でログオンしてく ださい。
- インターネットに接続できる環境になく、CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムが必要な場合は、パナソニックパソコンお客様ご相談センター(⇒『取扱説明書』「保証とアフターサービス」)に問い合わせてください。
- CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムのダウンロードおよびそのインストール 方法については、インタービデオジャパン株式会社へお問い合わせください。 (→ 246ページ)

# WinDVD **に**CPRM**拡張機能(**CPRM Pack**)プログラムを組み込む方法**

- インターネットへ接続できる環境が必要です。
- 以下の手順でダウンロードしてください。
  - ① Internet Explorerを起動し、http://www.intervideo.co.jp/matsushita\_sp/ に接続する。

または、WinDVDを起動し、コントロールパネルに表示されている
Into Masso をクリックする。

② Inter Videoの画面で



をクリックする。

- ③ 画面の指示に従って CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムをダウンロードし、インストールする。
- ④ ダウンロードした CPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムは、再インストール時に必要になるため、必ずCD-Rなどのメディアに保存する。

保存のしかた

(タスゲートから B's Recorder を利用して CD-R に保存する場合の一例です)

- ① タスゲートを起動する。(→ 85ページ)
- ② CD-Rをドライブにセットする。
- ③ [Contents Stage] [データCD/DVD]をクリックする。
- 4 ダウンロードしたプログラムをドラッグして画面下段に登録する。



- **⑤** [ボリュームラベル]を設定し、[開始]をクリックする。
- ⑥ 書き込みの設定を行い、[開始]をクリックする。
- ⑦ 終了したら[OK]をクリックする。

詳しくは [ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD8 BASIC] - [DOC] - [ タスゲート ] または [ ユーザーズマニュアル ] をクリックしてオンラインマニュアルを参照してください。

# オンラインヘルプの見かた



✓ オンスクリーン 表示 セットアップ・... ヘルフ・... 閉じる WinDVD を起動した後に、以下のどちらかの方法で見ることができます。

- WinDVD のコントロールパネル上の「?」をクリックする。
- WinDVD の画面上で右クリックし、[ヘルプ]をクリックする。

# こんなときは...

## 最大化したビデオの再生画面を元に戻したい

● 画面上でダブルクリックしてください。

### 音量を調整したい

- WinDVDのコントロールパネルをお使いください。
  - WinDVDの起動中は、WinDVDで調整した音量が優先されるため、【Fn】+【F5】/ 【F6】やタスクトレイのアイコンで音量を調整しても、一時停止や早送り、早戻し、 チャプターの移動を行ったときに、WinDVDで調整した音量に戻ることがあります。
  - WinDVDで調整した音量やミュート設定は、WinDVDを終了すると元に戻ります。





### WinDVDでDVDビデオとMPEGファイルを自動的に再生したい

- 左のA、Bどちらかの画面で「DVDビデオ」と「ムービーファイル (mpeg)」の チェックマークを外してください。
  - A. Windows<sup>®</sup> Media Playerを初めて起動したときに、設定画面の1つとして表示されます。 チェックマークを外した後、[完了]をクリックしてください。
  - B. Windows<sup>®</sup> Media Playerを起動し、[ツール] [オプション] [ファイルの種類]を クリックすると表示されます。 チェックマークを外した後、[OK]をクリックしてください。

### 再生中の画面をすぐに繰り返し再生したい

诵常再生中

オートリピート中または

(オートリピートが可能な場合) オートリピートが不可能な場合の通常再生中



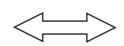

押すたびに切り替わる



- オートリピートの設定値を変更したい場合は、WinDVDの画面上で右クリックし、 [リピート]をクリックしてメニューからオートリピートの設定値を選んでください。
- オートリピートは、一定時間再生を繰り返す機能です。繰り返す時間の長さは1秒、 2秒、4秒、8秒から選べます。



## 画面の色数を増やしたら、メッセージが表示されてDVDが再生 できなくなった

- 画面の色数を減らしてください。
- デスクトップ上で右クリックし、[プロパティ] [設定] [詳細設定] [トラブルシューティング]をクリックして[ハードウェアアクセラレータ]の値を最大に設定してください。

## DVD ビデオを再生する前に「リージョンコードの確認画面」 が表示された

「リージョンコードについて」(→ 71ページ)をご覧ください。

### 一時的にコマ落ち(映像や音声が途切れる)が発生する

● 動作環境やDVDビデオによっては、一時停止を解除した直後、一時的にコマ落ち (映像や音声が途切れる)が発生することがあります。

### 滑らかに再生できない

- 動作環境やDVDビデオによっては、滑らかに再生できない、または早送り(タイムストレッチ)時の音声が聞き取りにくい場合があります。 下記の手順で、設定を確認してください。
  - ① WinDVDの画面上で右クリックし、[セットアップ] [ビデオ]をクリックする。
  - ② [ハードウェアデコードアクセラレーション使用]にチェックマークが付いていることを確認する。
    - 「ハードウェアカラーアクセラレーション使用」にはチェックマークを付けないでください。
- ディスクによっては画面がちらつくことがあります。その場合は、上記の手順②で [ハードウェアデコードアクセラレーション使用]をクリックしてチェックマークを外 してください。
- 拡張デスクトップ使用中や、内部LCDと外部ディスプレイの同時表示を行っている場合、画像やビデオが正しく表示されないことがあります。
- WinDVD以外のDVDビデオソフトウェアがインストールされた場合、画像やビデオが正しく表示されないことがあります。(→ 77ページ)



### 再生画面がかすれて白く飛んでいるように見える

● [カラープリセット]を[カスタム]に設定してください。[カスタム]以外に設定すると、再生画面がかすれて白く飛んでいるように見えます。
([カラープリセット]の設定画面は、WinDVDの画面上で右クリックし、[セットアップ] - [ビデオ]をクリックすると表示されます。)
WinDVDでのカラー設定は、WinDVDのコントロールパネル上の→をクリックし、
[カラー]をクリックして、サブパネル上で「明るさ」「コントラスト」「カラー」の設定を行ってください。

### バッテリーでの駆動時間が短くなった

● [デインターレース]を[オート]に設定してください。[アドバンス]に設定していると、CPUの使用率が高くなり、バッテリーをより多く消費します。 ([デインターレース]の設定は、WinDVDのコントロールパネル上の → をクリックし、[ディスプレイ]をクリックしてサブパネル上で行います。)

### WinDVDを削除してしまった

- 下記手順に従ってインストールしてください。
  - ① コンピューターの管理者の権限でログオンする。
  - ② プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。
  - ③ [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックし、「d:\footnotesize of the control of the
- \*1 「d:」は CD/DVD ドライブのドライブ文字です。コンピューターの使用状況に合わせて変更してください。
  - WinDVDにCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでご使用になっていた場合は、保存しておいたCD-RなどからCPRM拡張機能(CPRM Pack)プログラムをインストールし直してください。

#### サポート情報

● WinDVD が正常に動作しない場合、動作環境、オペレーションについての疑問点がございましたら、まずオンラインヘルプをよくお読みください。
 それでも解決しない場合は、インタービデオジャパン株式会社にお問い合わせください。(→ 246 ページ)



# DVDレコーダーなどで作成したDVDの再生について

再生できる DVD メディア:DVD-Video、DVD-RAM、DVD-R、DVD-RW ただし、以下のような制限があります。

- DVD-R、DVD-RW を再生するには、ファイナライズ(他の DVD プレーヤーなどで再生できるようにする処理)が必要です。ファイナライズの方法は、お使いの DVD レコーダーの取扱説明書を参照してください。
- 以下のメディアはコンピューターの管理者の権限でのみ再生できます。
  - VR 形式で録画された DVD-RW
  - CPRM で録画された DVD-RAM
- 作成に使用した DVD レコーダーや、メディアのメーカー、状態によっては、再生できないことがあります。
- デジタル放送などで、「1回だけ録画可能」として放送された番組を DVD レコーダーで録画する場合は、著作権管理技術である CPRM で暗号化した情報を扱うことができる記録型 DVD メディア (DVD-RAM および DVD-RW (VR 形式)) に録画する必要があります。また、録画したメディアを WinDVD で再生するには、インターネットから WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack) プログラムを組み込んでおくことが必要です。
  (→ 77ページ)

「本機で使える DVD」(→ 68 ページ) もご覧ください。

# CDにデータを書き込む(B's Recorder/B's CLiP) BACK 84 NEXT



「B's Recorder」および「B's CLiP」は、CD ライティングソフトウェアです。 ここでは、B's Recorder および B's CLIP の使用上の注意などについて説明しています。

B's Recorder :

データ CD、音楽 CD、ビデオ CD を作成したり、CD をコピーしたりすることができま す。

• タスゲート B's Recorder を起動することなく、「機能選択」ボタンから作成したい項目を選ぶだけ で、ウィザード形式で目的の CD/DVD を作成することができるラウンチャーです。

#### お知らせ

- タスゲートからはディスクを閉じるなどの詳細な設定はできません。詳細な設定を する場合は、B's Recorderで行ってください。
- タスゲートの「機能選択」ボタンのうち、赤枠で囲まれた機能のみ使用できます。他の 機能をご使用になる場合はB.H.A.のホームページ(→ 245ページ)をご覧ください。
- B's CLiP:

フロッピーディスクへの操作と同じように、ファイルやフォルダーのコピーや削除など を行うことができます。

使いかたについて詳しくは、オンラインヘルプをご覧ください。(→ 86ページ)

## 使用できるメディア

- CD-R<sup>\*1</sup> (1回だけ書き込み可能な CD メディア)
- CD-RW(書き込み/書き換えおよび消去可能な CD メディア)
- \*<sup>1</sup> B's Recorder でのみ使用できます。B's CLiP で CD-R ディスクの書き込みおよび読み込みはできま せん。

#### 複製について

● 映像・音楽などの著作物の複製は、個人的または家庭内で使用する以外は、著作 権法上、権利者に無断で使用できません。



機能選択ボタン



# 起動のしかた

### B's Recorder

目的に合わせて B's Recorder またはタスゲートを起動してください。 起動する前に、CD/DVD ドライブの電源がオンであることを確認してください。

B's Recorder 以下のどちらかの方法で行ってください。



- デスクトップの B's Recorder をダブルクリックする。 GOLD8
- [スタート] [すべてのプログラム] [B.H.A] [B's Recorder GOLD8 BASIC] [B's Recorder GOLD8] をクリックする。
- タスゲート 以下のどちらかの方法で行ってください。
  - デスクトップの 🔃 をダブルクリックする。
  - [スタート] [すべてのプログラム] [B.H.A] [B's Recorder GOLD8 BASIC] [タスゲート]をクリックする。

### **B's CLiP**

コンピューターの起動と同時に起動し、画面右下のタスクトレイに「B's CLiP アイコン」(次のいずれか)が表示されます。

- **は** CD/DVD ドライブの電源がオンで、メディアが入っていない場合もしくは B's CLiP でフォーマットしたディスク以外のメディアが入っている場合に表示されます。
- **ご**は CD/DVD ドライブの電源がオンで、B's CLiP でフォーマットしたディスクが入っている場合に表示されます。
- **□**は CD/DVD ドライブの電源がオフの場合に表示されます。







# 使用上のお願い

### 外付けの CD/DVDドライブを取り付けているとき

● 外付けの CD/DVD ドライブのディスクに B's Recorder/B's CLiP で書き込みを行っているときは、本機の CD/DVD ドライブの電源をオフにしないでください。オフにすると外付けの CD/DVD ドライブが停止するなど、トラブルの原因になります。

### B's Recorder

● Windows をログオフする前に、必ず B's Recorder を終了してください。 B's Recorder が起動できなくなる場合があります。起動できなくなった場合は、コン ピューターを再起動してください。

### B's CLiP

- B's CLiP で CD-R ディスクの書き込みおよび読み込みはできません。CD-RW のみご利用いただけます。
- ユーザーの簡易切り替え機能を使用しないでください。

切り替え後、画面右下のタスクトレイに または が表示されず、B's CLiP が使用できなくなります。その場合は、すべてのユーザーをログオフした後、使用したいユーザーでログオンしてください。

- CD/DVDドライブの[プロパティ]の[書き込み]で、[このドライブでCD書き込みを有効に する]にチェックマークを付けないでください。書き込みができなくなります。
- Windows のコピー中の表示が消えた後でも、メディアへの書き込み / 読み出し直後はメディアの取り出しを行わないでください。

# オンラインヘルプの見かた

#### B's Recorder

[ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD8 BASIC] - [DOC] - [ ユーザーズマニュアル ] をクリックする。



#### ● タスゲート

[ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [B.H.A] - [B's Recorder GOLD8 BASIC] - [DOC] - [ タスゲート ] をクリックする。

### B's CLiP

[ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [B.H.A] - [B's CLiP] - [ ユーザーズマニュアル ] をクリックする。

# こんなときは...

### CD/DVDドライブ電源をオフにすることができない

● 工場出荷時の設定では、B's Recorder 起動中または画面右下のタスクトレイに「B's CLiP アイコン が表示されているときは、ドライブ電源をオフにすることができません。

## 画面右下のタスクトレイに が表示されている

● CD/DVD ドライブの電源がオフです。

## ディスクカバーが自動的に開く

● B's Recorder で書き込みが終了すると、CD/DVD ドライブのディスクカバーが自動的に 開きます。

B's Recorder の設定を変更して、自動的に開かないようにすることもできます。ただし、書き込み終了後に [OK] をクリックした場合は、設定にかかわらずディスクカバーが開きます。

### 推奨ディスクがわからない

●「ディスクに書き込みや書き換えを行うとき」(→ 66ページ)をご覧ください。



### ディスクが入った状態で、正しくアクセスできない

● ディスクを取り出す際に、ディスクカバーの上に手を載せていたりしてディスクカバーが開かないと、以降、正しくアクセスできなくなります。その場合は、コンピューターを再起動してください。

### B's CLiPでディスクをフォーマットしたい

- 画面右下のタスクトレイの「B's CLiP アイコン」
  または
  を右クリックして、
  [フォーマット]をクリックしてください。
  B's CLiP 以外の方法でフォーマットされたり書き込みされたりしているディスクは使用できません。
- ディスクをフォーマットした後、マウント (ディスクを認識) しない場合は、ディスクを入れ直してください。
- フォーマットしたディスクは、「画面右下のタスクトレイに<u>ご</u>が表示されているときに ディスクを取り出す場合」(下記)の操作で取り出してください。

# 画面右下のタスクトレイに<mark>望が表示されているときにディス</mark>クを取り出したい

- **2**を右クリックして、[取り出し]をクリックしてください。 上記以外の方法でディスクを取り出さないでください。
- 上記の方法でも取り出せない場合は、Windows を終了し、電源が切れてから底面のエマージェンシーホール(A)にゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを挿し込み、矢印の方向に動かしてください。





### B's CLiPを使わない場合などB's CLiPを無効にしたい

- 下記手順に従って設定してください。
  - ① コンピューターの管理者の権限でログオンする。
  - ② [スタート] [すべてのプログラム] [B.H.A] [B's CLiP] [B's Config]をクリックする。
  - ③ [システム設定]で[B's CLiPを無効にする]にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
  - ④ 再起動するかどうかのメッセージが表示されたら、[はい]をクリックする。
  - 再度B's CLiPを使いたいときは上記手順③で[B's CLiPを無効にする]のチェックマークを外して[OK]をクリックし、再起動してください。

### 「B's Recorder」、「B's CLiP」を削除してしまった

- 下記手順に従ってインストールしてください。
  - ① コンピューターの管理者の権限でログオンする。
  - ② プロダクトリカバリー DVD-ROMをCD/DVDドライブにセットする。
  - ③ [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックして、「d:¥bha¥setup.exe」\*1 と入力して[OK]をクリックする。

以降、画面の指示に従ってください。

- インストール操作の間に、シリアル番号を入力する指示があります。付属 の『困ったときの Q&A』の「ディスクとドライブの Q&A」に記載のシリア ル番号を入力してください。
- 再起動を促すメッセージが表示されたら、プロダクトリカバリー DVD-ROM を取り出さずに再起動してください。
- \*1 「d:」は CD/DVD ドライブのドライブ文字です。コンピューターの使用状況に合わせて変更してください。

#### サポート情報

- ユーザー登録について
  - 以下の手順でユーザー登録ができます。
    - ① インターネットに接続できる状態で、B's Recorderを起動する。
    - ② [ヘルプ] [関連サイト情報] [オンラインユーザー登録]をクリックする。 画面の指示に従ってください。
- B's Recorder および B's CLiP が正常に動作しない場合、動作環境、オペレーションについての疑問点がございましたら、まずオンラインヘルプをよくお読みください。それでも解決しない場合は、株式会社ビー・エイチ・エーにお問い合わせください。(→ 245 ページ)

# PCカードを使う



PC Card Standard 規格に準拠した PC カードを使うことにより、通信機能を活用したり SCSI 機器などの周辺機器を接続することができます。

カードは厚みによってタイプ I ( 3.3 mm ) 9 イプ II ( 5.0 mm ) 9 イプ III ( 10.5 mm ) の 3 つのタイプがあります。本機で取り付けることができるのは、タイプ I またはタイプ II のカードです。

### お願い

- PCカードの定格を確認して、動作電流がカードスロットの許容電流を超えないようにしてください。許容電流を超えると、故障の原因になります。 許容電流 3.3 V:400 mA、5 V:400 mA
- SRAMカード、FLASHカード(ATAインターフェースを除く) ZVカードおよび動作 電圧が12 Vのカードは使用できません。
- PCカードの取り付け/取り外しを繰り返していると、カードによっては、認識されなくなることがあります。この場合、コンピューターを再起動してください。
- スタンバイ・休止状態からリジュームした後にコンピューターが動作しなくなったときは、PCカードを取り出し、取り付け直してください。それでも動作しない場合は、コンピューターを再起動してください。



# PCカードの取り付け/取り外し

## 取り付ける





### カードの表を上にして、しっかりと奥まで挿し込む。

取り付け方法については、PCカードに付属の取扱説明書をお読みください。

### お願い

- 周辺機器を接続するタイプのPCカード(SCSI、IEEE1394など)を使う場合は、次の手順で取り付けてください。(一例)
  - カードに周辺機器を接続する。
  - ② 周辺機器の電源を入れる。
  - ③ カードをしっかりと奥まで挿し込む。
- カードが入りにくい場合は、無理に挿し込まないでください。またカードの形状によっては、装着後、外に突き出たままになるものもあります。無理に押さないよう注意してください。PCカードスロットが破損したり、カードが取り出せなくなったりします。
- 本機を持ち運ぶときは、本機から突き出たPCカードは取り外してください。

### 取り外す

### お願い

- スタンバイ・休止状態のとき、PCカードを取り外さないでください。
- SCSIカードを使ってハードディスクを接続している場合など、PCカードやPCカードに接続した機器の状態によっては停止処理が正常に完了しないことがあります。この場合は、[スタート]メニューを使って電源を切ってからカードを取り外してください。



## **1** カードの停止処理を行う。

- ① 画面右下のタスクトレイの「ハードウェア取り外しアイコン をダブルクリックし、取り外すカードをクリックして、[停止]をクリックする。
- ②「ハードウェアデバイスの停止」画面で[OK]をクリックする。 (コンピューター本体の電源を切った状態で取り外す場合、この手順は不要です。)
- 2 取り出しボタン(A)を1回押すと、ボタンが飛び出すので、もう一度ボタンを押す。(PCカードが少し出てきます。)
- 3 そのままカードを引き出す。

### お知らせ

● ボタンが飛び出している場合は、ボタンを奥まで押してください。ロックされてボタンが格納されます。

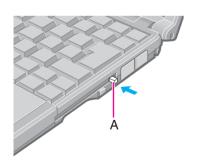

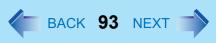

本機の SD メモリーカードスロットでは、SD メモリーカードとマルチメディアカードを使用することができます。

### SDメモリーカード

### 活用方法

- ファイルなどを保存する。
- SD メモリーカードのカードスロット搭載機器 (デジタルビデオカメラ、デジタルスチルカメラなど)とのデータの交換に使う。
- 音楽データを書き込み(チェックアウト)、別売りの SD オーディオプレーヤーで聞く。
  - SD メモリーカードは、インターネットなどのコンテンツ配信サービスに対応した、 著作権保護機能を備えています(セキュア対応)。
  - 別売りのアプリケーションソフト「SD-Jukebox」で音楽データを録音した SD メモリーカードをコンピューターにセットしても、直接再生することはできません。詳しくは「SD-Jukebox」の説明書をご覧ください。(本機の SD メモリーカードスロットは、セキュア対応(著作権保護機能付き)です。)
- パスワード入力の代わりに使う。( → 100 ページ ) コンピューターの起動時や Windows へのログオン時に、パスワードを入力する代わりに SD メモリーカードをセットします。

### フォーマットについて

- 市販の SD メモリーカードはフォーマット済みですが、再フォーマットする場合は、SD メモリーカードフォーマットソフトウェアを下記ホームページからダウンロードしてお使いください。(Windows の「フォーマット」は使わないでください。) アドレス: http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd\_formatter.html (2004年12月1日現在)
- オーディオプレーヤーやデジタルカメラなど、コンピューター以外の周辺機器で SD メモリーカードを使う場合は、周辺機器を使って SD メモリーカードをフォーマットしてください。詳しくは周辺機器の説明書をご覧ください。





### mini SDメモリーカード

- 本機の SD メモリーカードスロットで、mini SD メモリーカードを使用する場合は、必ず 専用の mini SD メモリーカードアダプターに装着してください。 装着後は、SD メモリーカードと同様に使用することができます。
- カードは、必ずアダプターごと抜き挿しし、スロット内にアダプターを残さないでください。

### 転送速度について

- 本機のSDメモリーカードスロットによる転送速度は2MB/秒\*1です。高速な転送速度に対応したSDメモリーカードをお使いの場合でも転送速度は2MB/秒\*1になります。
- \*1 理論値であり、実効速度とは異なります。

### 取り扱い上および保管上のお願い

- 使用後、保管するときは、必ずケースに収納してください。
- 以下のことをしないでください。
  - 分解や改造
  - 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水にぬらす。
  - 金属端子部を手や金属で触れる
  - 貼られているラベルをはがす、新たにラベルやシールを貼る
- 以下のような場所には置かないでください。
  - 温度が高くなるところ (閉めきった車内や直射日光の当たるところなど)
  - 湿度の高いところまたはほこりの多いところ
  - 腐食性のガスなどが発生するところ

# Windowsログオン時 / スタンバイ・休止状態からのリジューム時

- Windows のログオン画面またはデスクトップ画面が表示されるまで、SD メモリーカードを抜き挿ししないでください。
- スタンバイ・休止状態からリジュームした後、約30秒間はSDメモリーカードにアクセスしないでください。







## データを保護するために

- カード裏面の書き込み禁止スイッチ (A)を「LOCK」にします。新たに録音 (チェックアウト) / 編集 / ファイルの保存をするときは解除してください。
- メモスペース(B)に文字を書くときは、フェルトペン(油性)をご使用ください。鉛 筆やボールペンは使用しないでください。カード本体に損傷を与えたり、データを破壊 したりすることがあります。
- 以下の場合、カードを抜いたり、電源を切らないでください。 データが破壊されることがあります。
  - データの読み出し中
  - データの書き込み中および書き込み操作後しばらくの間
  - SD メモリーカード状態表示ランプ回の点灯時 (お客様の記録されたデータの損失ならびにその他の直接、間接の障害につきましては、 当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。)
- 大切なデータは他のメディアにもバックアップをとっておくことをおすすめします。
- 廃棄するときは、個人データなどの流出を防ぐために金槌などで物理的に破壊すること をおすすめします。



## マルチメディアカード (MMC)

マルチメディアカードには以下のような活用方法があります。

- ファイルなどを保存する。
- マルチメディアカードのカードスロット搭載機器(デジタルビデオカメラ、デジタルス チルカメラなど)とのデータの交換に使う。

一部の周辺機器でフォーマットしたマルチメディアカードなど、条件によっては本機では 使えないカードがあります。

# SDメモリーカード/マルチメディアカードの取り付け/取り外し

取り付ける



## カードの表を上にして、角が欠けた方からしっかりと挿し込む。

● カードは向きに注意してセットしてください。間違った方向にセットすると故障の原因になります。









### Windowsが実行する動作をクリックして選び、操作を進める。

- 左の画面は一例です。
- 左の画面が表示されないときは、以下の操作で表示させることができるように なります。
- ① [スタート] [マイコンピュータ]をクリックする。
- ② SDメモリーカード / マルチメディアカードの[リムーバブルディスク]を右クリックして[プロパティ]をクリックする。
- ③ [自動再生]をクリックする。
- ④ ファイルの種類を選び、[動作を毎回選択する]をクリックして選んで[OK]をクリックする。



### 取り外す



SDメモリーカード状態表示ランプ®が完全に消えていることを確認する。

- データの読み出し中や書き込み中は取り出さないでください。
- 書き込みなどの操作の後、しばらく断続的にアクセスすることがあります。 処理が完了する前に取り出すと、大切なデータが壊れたり、次回取り付けたと きに正しくアクセスできないことがあります。

カードを押すと、カードが少し出てくるのでそのまま引き出す。

● カードを挿し込んだ状態から無理に引き抜くと故障の原因になります。



# SDメモリーカードのドライブ文字を変更する

SDドライブ変更ツールを使って変更できます。

SD メモリーカード / マルチメディアカードを取り付けていない場合でも、エクスプローラーなどにはリムーバブルディスクとしてドライブとドライブ文字が表示されます。

### お知らせ

- コンピューターの管理者の権限でログオンしてください。
- Aドライブ、Bドライブ、Cドライブ、Zドライブには変更できません。

### SDドライブ変更ツールのインストール方法

- ① [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックする。
- ②「c:\formalfont c:\formalfont c:\formalfon

## ドライブ文字の変更方法

- ① [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [SDドライブ変更ツール]を クリックする。
- ② [新しいドライブ名:]の▼をクリックし、ドライブ文字をクリックして、[OK] をクリックする。





市販の SD メモリーカードに初期設定(SD カード設定)を行うと、次のような場合、パスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使うことができます。



### お知らせ

- SDメモリーカードを使わずにパスワードを入力して起動することもできます。
- このセキュリティ機能が使えるのは、SDメモリーカードのみです。マルチメディア カードでセキュリティ機能は使えません。



## 初期設定(SDカード設定)を行う前に

- コンピューターの起動時に使う場合
   セットアップユーティリティでスーパーバイザーパスワードを設定してください
   (→ 51ページ)。初期設定時に設定することもできます。
- Windows へのログオン時、スタンバイ・休止状態やスクリーンセーバーからのリジューム時に使う場合 [コントロールパネル]で Windows のログオンパスワードを設定してください。(→ 57 ページ)

### お知らせ

- フォーマットされたSDメモリーカードをお使いください( $\rightarrow$  93ページ)。
- このセキュリティ機能は、SDメモリーカードスロットのみで使用できます。USB接続のSDカードリーダーなどでは、この機能は使用できません。
- 設定を行ったSDメモリーカードは、通常のメモリーカードとして他の機器でも使用できます。
- 1枚のSDメモリーカードを複数のコンピューターに対して設定しておくことができます。

ただし、Windowsへのログオン時に使用する場合、どのコンピューターにもSDメモリーカードと同じログオンユーザーとパスワードが作成されている必要があります。



Windowsログオン時は 同じユーザー名とパスワード



## 初期設定 (SDカード設定)を行う



2 SDメモリーカードをSDメモリーカードスロットにセットする。 「リムーバブルディスク」画面が表示された場合は、[何もしない]をクリックして、[OK]をクリックしてください。

3 SDカード設定プログラムを起動する。

[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [SDカード設定]をクリックする。

● SD メモリーカードをセットしていない場合: 左の画面が表示されます。SD メモリーカードをセットして、[再試行]をク リックしてください。

4 「SDカード・スターターへようこそ」画面で[次へ]をクリックする。



SDカードをセットしてください。

再試行(R) キャンセル

SDカード・スターター

5 キー(カード)のセット方法(A)を選ぶ。

- [セットしたまま]
  SD メモリーカードをセットして取り外さずにおくと、パスワード入力の代わりになります。
  (コンピューターや Windows 起動後に、カードを取り外すことができます。)
- [セットして抜く] SD メモリーカードをセットした後、取り外すと、パスワード入力の代わりになります。





同じセット方法ならOK!



セット方法はコンピューターごとに設定されます。1台のコンピューターに対してはSDメモリーカードごとにセット方法を変更することはできません。

コンピューターの起動時とWindows のログオン時で、セット方法を変更する場合:

この設定画面では、Windowsのログオン時のセット方法を設定します。コンピューター起動時のセット方法は、SDカード設定終了後、セットアップユーティリティを起動し、「セキュリティ」メニューの[SDのセット方法]で変更してください。(→ 192ページ)



## 6 使用する場面に合わせてキー(カード)の使用方法を選ぶ。

- **コンピューターの起動時に使う場合** SD メモリーカードをコンピューターに登録します(2 枚まで可能)。
- ① [コンピューターの起動時に使用する] (B) をクリックしてチェックマークを付け、「次へ]をクリックする。









- ③ スーパーバイザーパスワードを入力する。
  - <u>スーパーバイザーパスワードを設定している場合</u> スーパーバイザーパスワードを入力して [OK] をクリックする。
  - <u>スーパーバイザーパスワードを設定していない場合</u> ここで、スーパーバイザーパスワードを設定します。 スーパーバイザーパスワードを入力して【**Tab**】を押す。



確認の画面で[はい]をクリックする。 セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューの[スーパーバイザーパスワード](→ 193ページ)と[起動時のパスワード](→ 192ページ)が有効に設定されます。



[コントロールパネル]で設定した Windows のログオン時に使用するユーザー名とパスワードを SD メモリーカードに登録します。 設定すると、以下の機能が使えなくなります。

- ●「ようこそ」画面の表示
- ユーザーの簡易切り替え機能
- リモートデスクトップの機能
- ① [Windowsのログオン時に使用する] (C) をクリックしてチェックマークを付け、[次へ]をクリックする。









② [設定後にコンピューターを再起動する]をクリックして、[完了]をクリックする。



③ Windows のログオン時に使用するユーザー名とパスワードを設定する。 ユーザー名を入力して【**Tab**】を押す。

**↓** パスワードを入力して【**Tab**】を押す。

▼ 再度パスワードを入力する。

● [ユーザー名をチェックしない]

チェックマークを付けると、入力したユーザー名が本機に設定されているかどうかチェックせずに SD メモリーカードに登録します。

例えば、会社など、複数のコンピューターにそれぞれ異なるユーザー名を 設定している場合、コンピューターごとに 1 枚 1 枚 SD メモリーカードに 登録していくのは大変な作業です。

チェックマークを付けていれば、他のコンピューターのユーザー名を SD メモリーカードに登録できます。

• 他のコンピューターのユーザー名を登録した場合: 設定終了後の再起動時には、SDメモリーカードを使わずに、本機に設定されている Windows のユーザー名とパスワードを入力してログオンしてください。

**↓**[OK]をクリックする。 **↓** 

確認の画面で[はい]をクリックする。







SDメモリーカードに「Private」フォルダーが作成され、Windowsのユーザー名とパスワードが暗号化された状態で登録されます。この「Private」フォルダーは削除しないでください。Windowsのログオン時に使用できなくなります。

● **コンピューターの起動時と** Windows **のログオン時の両方に使う場合**[コンピューターの起動時に使用する]と [Windows のログオン時に使用する]
をクリックしてチェックマークを付け、画面に従って、スーパーバイザーパス
ワードおよびユーザー名などを入力してください。(→) 103 ページ)

### こんなときは...

- SD メモリーカードをセットしても正常に動作しない。一度取り出して数秒待った後、SD メモリーカードをセットし直すか、キーボードでパスワードを入力してください。
- SD メモリーカード状態表示ランプ図が点滅している。
   SD メモリーカードを抜かず、キーボードでパスワードを入力してください。
   アプリケーションソフトなどが SD メモリーカードにアクセスしている場合があります。
- パスワード入力画面や Windows へのログオン画面が表示されない。セット方法を [セットしたまま]に設定した場合:
  - コンピューター起動時、すでに SD メモリーカードをセットしていると各画面は表示 されません。
  - スタンバイ・休止状態やスクリーンセーバーからのリジューム時、すでに SD メモリーカードをセットしているときは、セットし直してください。



# Windowsへのログオン時 / スタンバイ・休止状態やスクリーンセーバーからのリジューム時

セット方法を[セットして抜く]に設定した場合
 SD メモリーカードをセットした後、「ピッ」というカードを認識する音が鳴ってから取り外してください。(【Fn】+【F4】を押すなどして、スピーカーをオフにしている場合、「ピッ」という音は鳴りません。)

### 設定内容を変更する

初めて SD カード設定プログラムを実行したときと2回目以降で、設定画面は異なります。



「SD**カード設定」画面を表示する。(→** 102ページ **手順1~3)** 現在の設定内容が表示されます。



### 必要な設定を行う。

- A. このコンピューターの設定
  - コンピューターに登録されている設定を変更できます。
  - ●「コンピューターの起動時に SD を使用する」 この設定は、セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでも変 更することができます。( → 192 ページ )
    - チェックマークを付けると コンピューター起動時に SD メモリーカードが使用できるようになります。
    - チェックマークを外すと 現在登録されているすべての SD メモリーカードが、このコンピュー ターの起動時に使用できなくなります。 SD メモリーカードを紛失した場合など、他人にカードを悪用される可能性がある場合は、チェックマークを外してください。

再度、SD メモリーカードを使用する場合は、[この SD の設定](→ 108ページ)の[このコンピューターの起動時に使用する]にチェックマークを付けてください。コンピューターに再登録されます。





- ●「Windows のログオン時に SD を使用する」
  - チェックマークを付けると Windows のログオン時に SD メモリーカードを使用できるようになります。
  - チェックマークを外すと パスワードが設定済みのSDメモリーカードをセットしても、Windows にログオンできなくなります。

#### B. このSDの設定

現在セットしているSDメモリーカードに初期設定を行ったり、設定を変更したりできます。SDメモリーカードがセットされていない場合には選択できません。

- 「このコンピューターの起動時に使用する」
  - チェックマークを付けると コンピューター起動時にこの SD メモリーカードを使用できるようになります。

[ コンピューターの起動時に SD を使用する ] (  $\rightarrow$  107 ページ ) にも自動的にチェックマークが付きます。

- チェックマークを外すと 現在登録されているすべての SD メモリーカードが、このコンピューターの起動時に使用できなくなります。
- ●「Windows のログオン時に使用する」
  - チェックマークを付けると Windows のログオン時にこの SD メモリーカードを使用できるようになります。
  - チェックマークを外すと ユーザー名とパスワードがSDメモリーカードから消去され、Windows のログオン時に使用できなくなります。
- ●「ユーザー名とパスワードの設定」
  - SD メモリーカードに設定されている Windows ログオン時のユーザー名 とパスワードを変更します。
  - メニューを選ぶと設定済みのユーザー名が表示されます。パスワードを入力して [OK] をクリックし、その後新しいユーザー名とパスワードを設定します。
  - [Windows のログオン時に使用する] にチェックマークを付けていない場合は選択できません。



### SDメモリーカードによるセキュリティ機能





#### [OK]をクリックする。

設定した内容により、以降の手順が異なります。

- [コンピューターの起動時に SD を使用する] にチェックマークを付けた場合:
   → 103ページ手順 6の「コンピューターの起動時に使う場合」の手順 3
- [コンピューターの起動時に SD を使用する]のチェックマークを外した場合:
- ① パスワードを入力して[OK]をクリックする。
- ②「BIOSセットアップに登録されているSDカード情報を消去します...」という 画面が表示されるので、[はい]をクリックする。
- [Windows のログオン時に使用する] にチェックマークを付けた場合:
  - → 104 ページ手順 6 の「Windows へのログオン時に使う場合」の手順 3
- [Windows のログオン時に使用する] のチェックマークを外した場合:
- ① パスワードを入力して[OK]をクリックする。
- ②「SDカードに登録されているユーザー名とパスワードを消去します ...」という画面が表示されるので、[はい]をクリックする。



コンピューターを再起動する。



外部ディスプレイを接続して大きな画面で使ったり、液晶プロジェクターを接続してプレゼンテーションを行うことができます。

ディスプレイ (表示モード)の用語については、「ディスプレイ (表示モード)について」をご覧ください。( $\rightarrow$  4ページ)



### コンピューターの電源を切る。

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」)

● スタンバイ・休止状態のとき、取り付け/取り外しを行わないでください。

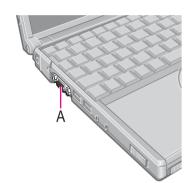

外部ディスプレイを本機の外部ディスプレイコネクター (A) に接続する。



外部ディスプレイ、本機の順に電源を入れる。



#### 表示先を切り替える。

2つの方法があります。

他の方法では切り替えないでください。

- ●【Fn】+【F3】を押す。( → 22ページ)
  - 拡張デスクトップモードには切り替えられません。
  - 表示先が完全に切り替わるまでキーを押したり、電源スイッチをスライドしたりしないでください。









- [Intel(R) 82852/82855 GM/GME Graphics Controller のプロパティ] 画面を使う。
- ① [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の[コントロールパネルのその他のオプション]をクリックする。
- ② [Intel(R) Extreme Graphics] [デバイス]をクリックする。

- ③ 表示先をクリックし、[適用]をクリックする。
  - 外部ディスプレイに表示する場合:[PC モニタ]
  - 内部 LCD に表示する場合:[ ノートブック ]
  - 同時表示する場合: [Intel(R) Dual Display Clone]
  - 拡張デスクトップモードにする場合:[拡張デスクトップ](「拡張デスクトップモードについて」もご覧ください。→ 113ページ)

5

#### 色数や画面領域などを設定する。

同時表示または拡張デスクトップを選んでいる場合は、[デバイス設定]をクリックして設定してください。

#### お知らせ

- 休止状態からリジュームしたときや再起動後の表示先は、休止状態に入る前や再起動能とは表示先が異なる場合があります。
- Windowsが起動するまで(セットアップユーティリティなど)は、同時表示にする ことができません。【Fn】+【F3】を押すと、外部ディスプレイまたは内部LCDに 切り替わります。
- [コマンドプロンプト]を全画面表示しているときは、同時表示および表示先の切り替えはできません。
- 外部ディスプレイのみを使用する場合は、内部LCDのみまたは同時表示を使用する場合とは別に、外部ディスプレイに適した色数、画面領域(解像度) リフレッシュレートを設定してください。ただし、お使いの外部ディスプレイによっては設定により画面が乱れたり、マウスカーソルが正しく表示されない場合があります。その場合は色数、画面領域(解像度) リフレッシュレートを小さめに設定してみてください。
- 以下のことを行うと画面が乱れた状態になる場合があります。その場合は、コン ピューターを再起動してください。
  - 高解像度、高リフレッシュレートに設定した外部ディスプレイを取り外した時
  - コンピューターの動作中に外部ディスプレイの取り付け/取り外しを行った時
- 内部LCDと外部ディスプレイに同時表示しているとき、DVDビデオやMPEGなどの 動画を再生すると、スムーズに再生されない場合があります。
- 外部ディスプレイに付属の取扱説明書も、よくお読みください。
- プラグアンドプレイに対応していないディスプレイを接続している場合は、お使い のディスプレイ用のドライバーに変更してください。
  - ①「画面のプロパティ」画面を表示する。 [スタート] - [コントロールパネル] - [デスクトップの表示とテーマ] - [画面]をクリックします。
  - ② [設定] [詳細設定] [モニタ] [プロパティ] [ドライバ] [ドライバの更新]をクリックする。
- 画像が正しく表示されない場合:
  - ①「画面のプロパティ」画面を表示する(上記手順①)。
  - ② [設定] [詳細設定] [トラブルシューティング]をクリックし、[ハードウェアアクセラレータ]の値を下げる。





### 拡張デスクトップモードについて



接続方法の手順 **4** の ③ ( → 111 ページ ) で [ 拡張デスクトップ ] をクリックしたあと、「プライマリデバイス」と「セカンダリデバイス」の設定が変更できます。
■をクリックして、メニューからディスプレイを選び、[OK] をクリックします。

- ●【Fn】との組み合わせによる操作で表示されるポップアップウィンドウは、プライマリデバイス側に表示されます。
- 拡張デスクトップモード使用時は、【Fn】+【F3】を押して画面の表示先の切り替えを 行わないでください。
- 他の画面などで、この設定を変更しないでください。ウィンドウが正しく表示されない 場合があります。

#### お知らせ

- アプリケーションソフトによっては、拡張デスクトップモードを使用できない場合があります。
- 最大化ボタンを選ぶと、どちらか一方のディスプレイに最大表示されます。
- 最大化したウィンドウをもう一方のディスプレイに移動することはできません。

### 使用上のお願い

### 起動したアプリケーションソフトが画面に表示されないとき

● アプリケーションソフトが外部ディスプレイにある状態、または外部ディスプレイでそのアプリケーションソフトを終了した後で、拡張表示位置を変更したり拡張デスクトップモードを終了したりすると、次に起動したときにアプリケーションソフトが画面に表示されない場合があります。

この場合は、拡張表示位置を変更前の状態に戻すか、再度拡張デスクトップモードに設定するなどして、アプリケーションソフトを内部 LCD に移動した後、拡張表示位置を変更、または拡張デスクトップモードを終了してください。



### イメージの焼き付き防止

● イメージが外部ディスプレイに焼き付くことを避けるため、外部ディスプレイを使わないときはディスプレイの電源を切ってください。

### 壁紙、アイコン位置がずれるとき



壁紙を設定し直してください。

● アイコン

デスクトップ上で右クリックし、[アイコンの整列]-[アイコンの自動整列]をクリックして、アイコンを整列してください。

#### マウスポインターにアニメーションポインターを使うとき

- スタンバイ・休止状態からリジュームしたときにエラーが発生することがあります。この場合は、次の手順でマウスポインターを標準のポインターに変更してください。
  - ①「マウスのプロパティ」画面を表示する。 [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [マウス]をクリックする。
  - ② [ポインタ]をクリックする。
  - ③ [デザイン]の中から[(なし)]をクリックして、[OK]をクリックする。







フロッピーディスクドライブや外部マウス、プリンター、イメージスキャナーなど USB 対応のいろいろな周辺機器を使用することができます。

### USB機器の取り付け/取り外し

#### USB機器を取り付ける





USB機器を本機のUSB コネクター(A)に接続する。

USB機器について、詳しくはUSB機器に付属の取扱説明書をお読みください。

#### お知らせ

- USB機器は本体の電源を切らなくても取り付け/取り外しができます。
- USB機器を接続した状態では、スタンバイ・休止状態機能が正常に動作しない場合があります。また、コンピューターが正常に起動しなくなった場合はUSB機器を取り外し、再起動してください。
- 接続するUSB機器によっては、USBハブ(市販)に接続するのではなく、本機の USBコネクターに直接接続しないと動作しないものがあります。
- 接続するUSB機器によっては、コンピューターがUSB機器の抜き挿しを認識しな かったり、正常に動作しない場合があります。以下の手順を行ってください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
  - ② [USB (Universal Serial Bus) コントローラ]をダブルクリックして、[USB ルートハブ]をダブルクリックする。





- ③ [電源の管理]の[電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックする。
- USB機器を抜き挿しすると、デバイスマネージャに!が表示されて、正しく認識されないことがあります。その場合は、再度抜き挿ししてください。
- USB機器を接続していると、電力の消費が多くなります。特にバッテリーのみで操作する場合は、使用していないUSB機器を取り外してください。
- 一方のコネクターにUSB機器を接続してドライバーをインストールした後、もう一方のコネクターに接続すると、再度ドライバーのインストールが必要となる場合があります。

#### USB機器を取り外す

#### お願い

- スタンバイ・休止状態のとき、USB機器を取り外さないでください。
- 開いているファイルなどはすべて閉じてください。





#### デバイスの停止処理を行う。

- ① 画面右下のタスクトレイの「ハードウェア取り外しアイコン」 をダブルクリックし、取り外すデバイス(機器)をクリックして、[停止]をクリックする。
- ②「ハードウェアデバイスの停止」画面で[OK]をクリックする。
  (コンピューター本体の電源を切った状態で取り外す場合や が表示されていない場合、または手順①で取り外すデバイス(機器)が一覧にない場合、この手順は不要です。)



USB 機器を取り外す。



### 外部マウスをお使いになるとき

外部マウスのドライバーをインストールする場合は、以下の手順で内蔵ホイールパッドの ドライバーをアンインストールしてからインストールしてください。



[スタート] - [コントロールパネル] - [プログラムの追加と削除]をクリックし、[ホイールパッドユーティリティ]をクリックした後、[変更と削除]をクリックしてプログラムを削除する。

- 画面のメッセージに従って削除を行ってください。
- [ロックされたファイルの検出]のメッセージが表示された場合は、[再起動]をクリックしてください。
- 2 「InstallShield ウィザードの完了」が表示されたら、[はい、今すぐコンピュータを再起動します。」をクリックして、[完了]をクリックする。
  - 3 [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックし、「Synaptics Pointing Device Driver」をクリックした後、 [変更と削除]をクリックしてドライバーを削除する。
- 4 画面のメッセージに従って削除を行った後、[スタート] [終了オプション] [電源を切る]をクリックしてコンピューターの電源を切る。
- 5 コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 6 マウスに付属の説明書に従ってマウスドライバーをインストールする。



#### お知らせ

● 前ページの手順を行うと、内蔵ホイールパッドのスクロール機能が使えなくなります。外部マウスを使用せず、内蔵ホイールパッドのスクロール機能を使用する場合は、以下の「内蔵ホイールパッドをお使いになる場合」の手順で元に戻してください。

### 内蔵ホイールパッドをお使いになる場合

- 「スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックし、外付けのマウスドライバーを削除する。
  - お使いの外付けのマウスドライバーによっては方法が異なる場合があります。 詳しくは、マウスドライバーに付属の取扱説明書をご覧ください。
- 2 削除後、Windowsを終了しコンピューターの電源を切る。
  - ◆ 外部マウスを接続している場合は、電源が切れた状態でマウスを取り外してください。
- <mark>3</mark> コンピューターの電源を入れ、Windowsを起動する。
- 5 「ようこそ」画面が表示されたら[次へ]をクリックする。
- 6 「重要なお知らせ」画面が表示されたら[次へ]をクリックする。



- 7 「ファイル コピーの開始」画面が表示されたら[次へ]をクリックする。
  ドライバーのインストールが実行されます。
- 8 「セットアップの完了」画面が表示されたら[はい、今すぐコン ピューターを再起動します。]が選択されていることを確認して[完了]をクリックする。
- 9 Windowsの再起動後「Synaptics ポインティングデバイスについて」 画面が表示されたら、[次にWindowsを起動したときにこのメッセージを表示する]のチェックマークを外して[閉じる]をクリックする。
  - 10 [スタート] [ファイル名を指定して実行]をクリックし、 [c:¥util¥wheelpad¥setup.exe]を入力し[OK]をクリックする。
  - **11** 「ホイールパッドユーティリティ セットアップ」画面が表示された ら[次へ]をクリックする。
    - ホイールパッドユーティリティのインストールが行われます。
    - インストール完了後、「ホイールパッド機能と、フラットパッド独自のスクロール機能を、同時に使用することはできません。」が表示された場合は、[はい]をクリックしてください。
  - **12** [完了]をクリックして画面を閉じる。



### USBフロッピーディスクドライブについて

別売りのフロッピーディスクドライブ(品番:CF-VFDU03J)を使うときは、以下のことに注意してください。

- フロッピーディスクドライブのアクセスランプが点灯中は、以下のことを行わないでください。フロッピーディスクの破損の原因になり、データやアプリケーションソフトが使えなくなることがあります。
  - 電源を切る
  - フロッピーディスクドライブを取り外す
  - フロッピーディスクドライブの取り出しボタンに触れる
- フロッピーディスクの取り扱いには注意してください。 データの破損やフロッピーディスクがドライブから取り出せなくなるようなトラブルを 避けるために次の点に注意してください。
  - シャッターを手で開けない
  - 磁気を帯びたものを近づけない
  - 高温・低温になりやすいところ、湿気やほこりの多いところに保管しない
  - ラベルを重ねて貼らない
- 一度使用したフロッピーディスクをフォーマットする場合はその前に内容を確認してく ださい。

フォーマットを行うとそのフロッピーディスクに保存されていた情報はすべて消えてしまいます。あらかじめ必要なデータがないか確認することをおすすめします。

● 必要に応じて、書き込み禁止タブ (ライトプロテクトタブ:A)を使うことをおすすめ します。

書き込み禁止の状態にすると、データの削除や上書き保存を禁止することができます。 重要なデータを保存している場合におすすめします。

- 他のフロッピーディスクドライブと同時に使用することはできません。
- フロッピーディスクに保存している Microsoft Word や Microsoft Excel などのファイルは、 フロッピーディスクから直接開かないでください。 ファイルをハードディスクにコピーし、コピーしたファイルを開くようにしてくださ
- フロッピーディスクドライブに付属の「外部 FDD 用ドライバーディスク」は、Windows 98 用です。本機では使用しないでください。



書き込み可能な状態



# プリンターで印刷する



USB コネクターにプリンターを接続して、『操作マニュアル』やインターネットで見つけたホームページなどを印刷することができます。

- プリンタードライバーのインストール方法や各種設定、操作方法などの詳細は、プリンターに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ●『操作マニュアル』の印刷方法: → 8ページ
  - **1** プリンターおよびコンピューターの電源を切る。

(コンピューターの電源 『取扱説明書』「電源を入れる/切る」)

- スタンバイ・休止状態のとき、取り付け/取り外しを行わないでください。
- 2 プリンターにUSBケーブル(プリンターに付属または別途購入)を 接続し、ケーブルのもう一方を本機のUSBコネクターに接続する。
- 3 プリンターと本機の電源を入れる。



### インターネットとは?

インターネットは、世界的な規模でコンピューターどうしがつながったネットワークです。 世界中のさまざまな情報の中から、知りたい情報を探し出したり、情報をやりとりしたり することができます。

### インターネットでできること

● 欲しい情報を手に入れる。

明日の天気やニュース、話題のお店など、インターネットにはたくさんの情報があります。画像やプログラムなどをダウンロードして利用することもできます。\*1

- 予約や買い物をする。\*1
  - 電車やホテルの空き状況を確認して予約したり、オンラインショッピングを行ったりすることができます。
- **コミュニケーションの場として活用する。** 電子メールなどで、遠くの友人や海外の人といろいろな情報をやりとりすることができます。
- 自分が情報の発信源になる。

ホームページ(掲示板など)に投稿したり、自分でホームページを開設<sup>\*2</sup>したりできます。

- \*1 サービスによっては、会員登録や会費など別途料金が必要になる場合があります。
- \*2 別途アプリケーションソフトおよび手続きなどが必要です。





### インターネットに接続するには

インターネットに接続するには、いくつかの準備が必要です。 ここでは、一般の家庭からインターネットに接続する場合の一例を紹介します。

### インターネットに接続するまでの大きな流れ



#### Step1

インターネットに接続する回線とプロバイダー(→ 271ページ) → 124ページ を決める(料金やサービスなどを検討)。

#### Step2

回線の契約とプロバイダーへの入会手続きを行う。 (回線によっては工事が必要です。)

**→** 129 ページ

#### Step3

回線/機器(専用モデムなど)/本機を接続する。

**→** 130 ページ

#### Step4

インターネットに接続する。

→ 131 ページ



### Step1 インターネットに接続する回線とプロバイダーを決める

インターネットに接続するためには、インターネットへの接続口を提供しているプロバイダーと、プロバイダーへ接続するための回線を決める必要があります。回線の接続会社によって、契約できるプロバイダーが決められている場合があります。また、同じ回線を利用しても、プロバイダーによって料金体系やサービス内容などが違ってきます。インターネットに接続する目的や頻度などを考え、最適な回線とプロバイダーを選びましょう。

### ブロードバンドとは

大量の情報を高速で送受信できるインターネット回線のことです。

ブロードバンドを利用すると、容量の大きな動画や音楽なども快適にインターネットで楽しむことができます。また、ほとんどが定額制なので、長時間利用しても料金を気にする必要がありません。

● ブロードバンドの代表的なものとして、ADSL、光ファイバー、ケーブルテレビがあります。(→ 125ページの緑色の項目)

### 回線の種類

| 種類     | 説明                                                                                                                                                                                                                   | 通信速度        | 必要な機器                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|
| 一般電話回線 | <ul><li>一般電話回線 (アナログ電話回線)を使います。</li><li>● インターネットに接続中は、同じ回線に接続された電話やファクスが使えません。</li><li>● アクセスポイントが遠いと、電話代が高くなることがあります。</li></ul>                                                                                    | 低速          | <ul><li>● モデム(本機に内蔵)</li></ul>                 |
| ISDN   | NTT のデジタル通信網を使って、容量の大きい情報をデジタル信号でやりとりします。 <ul><li>電話やファクスと同時に使えます。</li><li>アクセスポイントが遠いと、電話代が高くなることがあります。</li><li>ISDN 回線の契約と導入工事が必要です。</li><li>サービス対応エリア内であることを確認してください。</li><li>詳しくは、NTT のサポート窓口にご相談ください。</li></ul> | 一般電話回線よりも高速 | ● DSU<br>● TA<br>Windows XP 対応のも<br>のをご用意ください。 |



| 種類                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                   | 通信速度                             | 必要な機器                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ADSL                            | 一般電話回線を利用し、電話では使わない高い周波数でデータ通信を行います。常時接続したい方に適しています。  ● 電話やファクスと同時に使えます。  ● 回線の契約と工事(NTT交換機の設定)が必要です。  ● サービス対応エリア内であること、プロバイダーが対応していることを確認してください。  ● 電話の収容局からの距離によって通信速度が異なります。(回線提供会社にご確認ください)  ● 詳しくは、ADSL サービス会社のサポート窓口にご相談ください。 | 一般電話回線や<br>ISDN よりも高<br>速        | <ul><li>● ADSL モデム</li><li>● スプリッター(必要な場合のみ)</li></ul> |
| ケーブルテレビ<br>(CATV)               | ケーブルテレビの専用回線を利用します。常時接続したい方に適しています。 ● 回線の契約と工事が必要です。 ● 詳しくは、お住まいの地域で加入可能なケーブルテレビまたはすでに加入されているケーブルテレビのサポート窓口にご相談ください。 (ケーブルテレビ会社によっては、インターネットをサポートしていない場合もあります。)                                                                      | 一般電話回線や<br>ISDN よりも高<br>速        | <ul><li>● 専用モデム</li><li>● 分配器</li></ul>                |
| 光ファイバー<br>(FTTH)                | 光ファイバーケーブルの中に光信号を流します。常時接続したい方に適しています。  ● 光ファイバーを家庭に引き込む工事と契約が必要です。マンションなどの場合、管理組合(またはマンションの所有者)などにご相談ください。  ● サービス対応エリア内であること、プロバイダーが対応していることを確認してください。  ● 詳しくは、光ファイバーサービス会社のサポート窓口にご相談ください。                                        | ADSL やケーブ<br>ルテレビよりも<br>高速       | ● 専用モデム                                                |
| 携帯電話<br>PHS 電話<br>データ通信専用<br>端末 | お手持ちの携帯電話や PHS 電話を利用し、外出先でもインターネットに接続したり、電子メールを送受信したりできます。<br>また、データ通信専用端末(PC カードタイプや USB タイプなど)の場合は、本機のスロットに端末を直接つないで通信することができます。                                                                                                   | 携帯 / PHS 電<br>話や端末によっ<br>て異なります。 | ● 専用通信アダプターや<br>データ通信専用端末                              |



### 回線接続のイメージ図(一例)

- ケーブルや接続機器は本機に付属していません。別途、購入する必要があります。 (機器によってはレンタルされている場合があります。) 機器の名称は、機器のメーカーにより異なる場合があります。
- 回線工事や設置方法については、回線接続会社の各窓口などにお問い合わせください。

### 一般電話回線

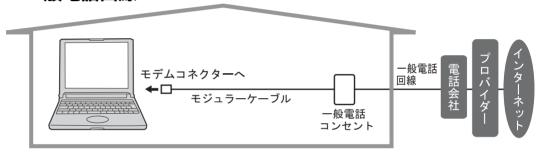

#### **ISDN**

(TAとDSUが一緒になったTAの場合)







### ケーブルテレビ (CATV)







(図は戸建住宅などの場合の一例です。マンションなどの集合住宅では接続方法が異なる場合があります。)



### Step2 回線の契約とプロバイダーへの入会手続きを行う



回線の契約とプロバイダーへの入会は、別々に申し込みをする場合と、同時に申し込みをする場合があります。申し込み時に十分ご確認ください。 プロバイダーに入会する方法は、主に次の2通りがあります。

- 書類に必要事項を記入して申し込む。
- ◆ オンラインサインアップで申し込む(電話回線を使用する場合の一例)。
  - オンラインサインアップは、書類を送ってもらう必要がないので便利ですが、オンラインサインアップを始める前に以下のものを用意しておく必要があります。
    - モジュラーケーブル(別売り)
    - クレジットカード
    - 筆記道具 オンラインサインアップの途中で登録情報が表示されますので、必ずメ モしてください。
  - オンラインサインアップの方法(一例) 下記手順は、デスクトップにオンラインサインアップ用のアイコンが用意されている モデルの場合です。アイコンがない場合は、各プロバイダーに書類などを請求してく ださい。
    - ① モデムカバーを開け、モジュラーケーブル(市販品)の突起部をモデムコネクター(宀)の向きに合わせて挿し込む。(→ 135ページ)
    - ② モジュラーケーブルのもう一方を電話コンセントに挿し込む。
    - ③ デスクトップに表示されている各プロバイダーのアイコンから入会するプロバイダーのアイコンをダブルクリックする。
    - ④ 画面に従って必要事項を入力し、入会する。 (操作は各プロバイダーによって異なります。)



### Step3 回線/機器(専用モデムなど)/本機を接続する



使用する回線によって、コンピューターと回線の間に、専用モデムや ADSL モデム、ターミナルアダプターなどが必要となります。

また、コンピューターをプロバイダーに接続するときに必要な情報を設定する必要があります。必要な情報は、プロバイダーによって異なります。

回線への接続方法、ドライバーやユーティリティのインストール、必要な情報の設定は機器やプロバイダーによって異なりますので、機器やプロバイダーへの接続についての説明書をご覧ください。

無線 LAN を使って接続する場合は、「無線 LAN で通信する」(→ 145 ページ) も参照してください。



### Step4 インターネットに接続する



### セキュリティ対策

インターネットに接続すると、さまざまなコンピューターと情報がやりとりできる代わりに、悪質なウィルスがあなたのコンピューターに侵入することがあります。

Windows ファイアウォールの設定 ( $\rightarrow$  249 ページ)を確認した後、Windows Update を実行して Windows を最新の状態にしたりウィルス対策ソフトを使用したりするなど( $\rightarrow$  247 ページ)、セキュリティ対策を行ってください。

### インターネットによるトラブル

世界につながるインターネットが便利になる一方で、個人情報の流出によるプライバシーの侵害など、さまざまなトラブルが発生しています。

送信する電子メールの内容、ダウンロードするソフトウェア、オンラインショッピング業者の信用度など、十分に注意して快適なインターネットライフを楽しむようにしてください。

#### Webページを見る



# 1 デスクトップの Internet Explorer を を グブルクリックして、Internet Explorer を 起動する。

- 一般電話回線を使用している場合:ダイヤルアップ接続の画面が表示されます。ユーザー名やパスワードを入力してください。
- ご使用の設定や環境によっては、ユーザー名やパスワードの入力が必要となる場合があります。
- Internet Explorer を終了するには、画面右上のXをクリックします。



#### Webページを活用する

「Internet Explorer」を起動して、他のホームページにアクセスしてみましょう。

- Webページを見るとき、インターネットへ情報を送信しますので、いくつかの警告メッセージが表示されることがあります。メッセージに従って操作してください。
- Web ページを見ているとき、「Windows セキュリティセンター」機能の1つである「ポップアップブロック」機能が働いて、Web ページが表示されなくなる場合があります。 「ポップアップブロック」機能については「使用中の操作に関するQ&A」(→ 210ページ)をご覧ください。
- 以降に記載の Web ページ画面は一例です。内容は変更される場合があります。

### 雑誌でみつけたWebページを見る

① URLを入力し、[移動]をクリックする。

#### Webページを探す

- ① [検索]をクリックする。
- ② キーワードを入力して、[ウェブ検索]をクリックする。

### よく見るWebページを登録する(お気に入りに追加)

- ① 登録するWebページを表示する。
- ② [お気に入り]をクリックする。
- ③ [お気に入りに追加]をクリックする。
- ④ 名前を入力し、[OK]をクリックする。













- 登録した Web ページの表示
- ① [お気に入り]をクリックする。
- ② 登録した名前をクリックする。

### 電子メールを送受信する

電子メールを使うには、メールアカウントとパスワード(メール用)の設定が必要です。 また、オンラインサインアップで入会申し込みをした場合、入会手続き後、メールが使用 できるようになるまでに数時間かかる場合があります。 ここでは、メールソフト「Outlook Express」を使って電子メールを送る方法を紹介します。



[スタート] - [すべてのプログラム] - [Outlook Express]をクリックする。



#### 送信形式を設定する。

コンピューターウィルスなどから守るため、または受信する相手が一般電話回線を使用していて、画像などがたくさん含まれているHTMLメールを受信すると時間がかかったりするのを防ぐために、以下の設定を行うことをおすすめします。

- ① [ツール] [オプション]をクリックする。
- ② [送信]をクリックする。
- ③ [受信したメッセージと同じ形式で返信する]をクリックしてチェックマークを 外す。
- 4 [テキスト形式]をクリックし、[OK]をクリックする。



3

#### メールを作成する。

- ① [メールの作成]をクリックする。
- ② 宛先 / 件名 / 本文を入力する。
- 4

[送信]をクリックする。

### メールを受信するには

- ① [送受信]をクリックする。
- ② [受信トレイ]をクリックする。
- ③ 読みたいメールをダブルクリックする。

#### お知らせ

● コンピューターウィルスによっては、メールを表示しただけでウィルスに感染してしまうものもあります。差し出し人や件名などを確認するようにしましょう。

### Outlook Express を終了するには

① 画面右上の図をクリックします。

# 電話回線に接続する



### コンピューターと電話コンセントを接続する

#### お願い

- モデムコネクターであることを確認して挿し込んでください。 モジュラーケーブルは、LANコネクターには接続しないでください。
- カバーは、底面側の小さなくぼみに指を引っ掛けるようにして開けてください。



コネクターカバーを開け、モジュラーケーブル(市販品:B)の突 起部(C)をモデムコネクター(①)の向きに合わせて挿し込む。

2 モジュラーケーブルのもう一方を電話コンセント(A)に挿し込む。 電話コンセントの種類や使用上の注意については、次のページをご覧ください。



3 モデムの設定を行う。

- ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [電話とモデムのオプション]をクリックする。
- ② [ダイヤル情報]をクリックし、[編集]をクリックする。
- ③ ダイヤル発信する場所や回線に合わせて、所在地情報を設定し、[OK]をクリックする。

#### お知らせ

- モジュラーケーブルを取り外すときは、突起部を押さえながら引き抜いてください。
- 通信中は、スタンバイ・休止状態機能を使用しないでください。
- モデムは、日本国内の一般電話回線で使用してください。
  - 会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。
  - 特性が異なる以下の回線に接続すると、本機が故障するおそれがあります。 NTTのピンク電話の回線

ホームテレホン(接続ボックス) 玄関ドアホン等

● 電話コンセントの種類は、モジュラージャック、ローゼット、3端子(または4端子) ジャックなどがあります。電話回線とのつなぎかたは、端子の種類によって異なり ます。モジュラージャックの場合、モジュラーケーブルをそのままつなぎます。

ローゼット(A)の場合

最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付けT事を依頼してください。 資格のない方が工事をすることは認められていません。

3端子(B)(または4端子(C))ジャックの場合 以下の2とおりの方法があります。

- 最寄りのNTTに連絡して、モジュラージャックの取り付け工事を依頼してくださ い。資格のない方が工事をすることは認められていません。
- 一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブル(市 販品:D)を用意し、図のようにつなぎます。
- 本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連 絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳し くは、局番なしの116番(無料)へお問い合わせください。









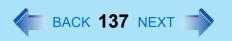

### モデムによるリジューム機能(モデムリングリジューム機能)

スタンバイ状態のときに内蔵モデムに接続した回線に電話がかかると、リジュームする機能のことです。

不在時のファクス自動受信などを活用する際に便利です。

この機能を使用する場合は、電話の待ち受け状態を保持できるソフトウェアを起動し、待ち受け状態にしておく必要があります。

### モデムリングリジューム機能を有効にする



Fax のプロパティ

全数 共和 デバス MBB (保管

FAX デバイスの放在をし、エルビュータで FAX もを受信できるようによす。

FAX デバイスの放在をし、エルビュータで FAX もを受信できるようによす。

デバイス名

Parassonic VSZ MDO Modem (は、) 日動

Parassonic VSZ MDO Modem (は、) 日動

CSD Fax CSD Fax

- ① [スタート] [プリンタとFAX]をクリックする。
- ② 左側の[プリンタのタスク]の[FAXのセットアップ]をクリックする。
  - ●「コンポーネントの構成」画面が表示された後、FAX のアイコンが表示されます。
  - 2回目以降は、この操作は不要です。
- ③ FAXのアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックする。

④ [デバイス] - [プロパティ]をクリックする。

### 電話回線に接続する









システム休止状態(90) 1 84度(9)

■ 5分後■ 5分後■ 10分後

OK 440MI

- (5) [受信]をクリックし、[デバイスを受信可能にする]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
- ⑥ [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
- ⑦ [モデム]をダブルクリックして、内蔵のモデムをダブルクリックする。
- ⑧ [電源の管理]をクリックし、[このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックする。

上記手順①~⑤を設定した場合、バッテリーでの駆動時間が多少短くなります。 モデムリングリジューム機能を使用しない場合は、手順⑤の設定で、[デバイスを 受信可能にする]のチェックマークを外しておくことをおすすめします。

#### お願い

- この機能を使用する場合は、ACアダプターを接続しておくことをおすすめします。
- [システムスタンバイ]<sup>\*1</sup>の設定について
  - [システムスタンバイ]は、おおよその通信時間を考慮して設定してください。 通信中でも設定時間になるとスタンバイ状態に入り、通信が中断されることがあ ります。
  - [なし]に設定しておくと、通信の途中でスタンバイ状態に入ることはありませんが、リジュームした後、長期不在の場合でも電源が入ったままになります。
- モデムリングリジューム機能を使用している場合、電話がつながるまでに時間がかかります(リジュームで起動する時間相当)。リジュームを行うには通常の電話呼び出しよりも長く呼び出しを行ってください。

送信側の呼び出しを長く設定できない場合は、電話の待ち受け状態を保持できるソフトウェアで着信までのベル回数を少なく設定してください。

\*<sup>1</sup> [システムスタンバイ]の設定画面を表示するには: [スタート]-[コントロールパネル]-[パフォーマンスとメンテナンス]-[電源オプション]-[電源設定]をクリックする。

#### お知らせ

- 電源オフ時および休止状態からはリジュームできません。
- スタンバイ状態からリジュームした後は、画面は消えたままです。キーボードまたはホイールパッドを操作すると元の画面が表示されます。
- 内蔵モデム以外のモデム(PCカードモデムなど)の回線に電話がかかってもリジュームしません。

### ATコマンドでモデムの設定を変更する

通信を行う際に、毎回、AT コマンドでモデムの設定をする必要がある場合は、以下の手順で設定できます。

- ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [電話とモデムのオプション] [モデム]をクリックし、変更したいモデムをクリックして、[プロパティ]をクリックする。
- ② [詳細設定]をクリックする。
- ③ [追加設定]にATコマンドを入力する。 (例)ブザーを常時オフにするには、「ATMO」と入力する。(「0」は数字)
- 4 [OK]をクリックして、再度[OK]をクリックする。

#### お知らせ

● ATコマンドについては、下記の項目をご覧ください。 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [オンラインマニュアル] - [内蔵モデムコマンド一覧]





また、家庭や会社にある複数のコンピューターや周辺機器などをネットワークで結ぶと、 複数のコンピューター間でファイルやプリンターなどを共有することができます。

### 接続する

#### お願い

- LANコネクターにモジュラーケーブルを接続しないでください。
- ネットワークを正常に動作させるために100 m未満でカテゴリー 5以上のツイストペアケーブルを使用してください。
- コネクター部分にカバーが付いているLANケーブルは、接続できない場合があります。事前にご確認ください。
- カバーは、底面側の小さなくぼみに指を引っ掛けるようにして開けてください。

### 1

### コンピューターの電源を切る。

『取扱説明書』「電源を入れる/切る」)

● スタンバイ・休止状態のとき、取り付け/取り外しを行わないでください。



### **2** ケーブルを接続する。

コネクターカバーを開け、市販のLANケーブルで本機のLANコネクター(A)とネットワークシステム(サーバー、ハブ、ADSLモデム、ブロードバンドルーターなど)を接続します。





コンピューターの電源を入れる。



### プロトコル等の各種設定を行う。

接続サービス会社(プロバイダー)または、会社などでのネットワーク担当のシ ステム管理者におたずねください。

- ① [スタート] [接続] [すべての接続の表示]をクリックする。
- ② [ローカルエリア接続]をダブルクリックする。



LAN または高速インターネット

プライヤレス ネットワーク接続

- ③ [インターネットプロトコル (TCP/IP)]をクリックして、[プロパティ]をク リックする。
- 4 接続サービス会社(プロバイダー)またはネットワーク担当のシステム管理者 の指示に従って設定し、[OK]をクリックする。

#### お願い

- LAN Wake Up機能を使用せずにネットワーク機能をお使いになる場合は、スタンバ イ・休止状態機能を使用しないでください。データが正しく送受信できないことが あります。データの転送中などでも[システムスタンバイ]や[システム休止状態]が働 き、自動的にスタンバイまたは休止状態に入ることがありますので、LAN Wake Up 機能を使用しないときは、下記の項目で各機能を[なし]に設定しておくことをおすす めします。
  - 「スタート] 「コントロールパネル] 「パフォーマンスとメンテナンス] 「電源オプショ ン] - [電源設定]
- ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定 が必要となります。詳しくはネットワーク担当のシステム管理者におたずねくださ L1.







#### お知らせ

- ハブユニットのリンクランプが点灯せず、ネットワーク機能が使えない場合:
  - ① [デバイスマネージャ]画面を表示する。[スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム]- [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
  - ② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックして、お使いのネットワークアダプターをダブルクリックする。
  - ③ [詳細設定]をクリックする。
  - ④ [プロパティ]の[Link Speed/Duplex Mode]をクリックして、[値]をお使いのネットワーク環境にあった通信速度に設定する。
  - ⑤ [OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」画面で右上のをクリックして閉じる。



### LAN Wake Up機能

内蔵 LAN の LAN Wake Up 機能により、ネットワーク上のコンピューターを使ってスタンバイ・休止状態からリジュームすることができます。

### LAN Wake Up機能を有効にする



- ② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックして、内蔵のネットワークアダプターをダブルクリックする。
- ③ [電源の管理]をクリックし、[電力の節約のために、コンピュータでこのデバイスの電源をオフにできるようにする]および[このデバイスで、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」画面で右上の▼をクリックして閉じる。



#### お願い

● 必ずACアダプターを接続して電力の供給が可能な状態にしてください。

#### お知らせ

- セットアップユーティリティでパスワードを設定して[起動時のパスワード]を[有効] に設定している場合でも、スタンバイ・休止状態からリジュームする際は、セット アップユーティリティで設定したパスワードの入力は必要ありません。
- LAN Wake Up機能は、以下の場合は動作しません。
  - Windowsの終了画面から電源を切った場合
  - 電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った場合(コンピューターがハングアップしたときなど)
  - ACアダプターとバッテリーパックを本体から取り外し、取り付け直した場合
- スタンバイ状態からリジュームした後は、画面は消えたままです。キーボードまたはホイールパッドを操作すると元の画面が表示されます。



- ネットワーク上の意図しないコンピューターからアクセスがあると起動する場合が あります。
  - 次の手順で、意図しないコンピューターからのアクセスによる起動を防ぐことができます。
    - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
    - ② [ネットワークアダプタ]をダブルクリックし、内蔵のネットワークアダプターをダブルクリックして、[電源の管理]をクリックする。
    - ③ [管理ステーションでのみ、コンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする]をクリックしてチェックマークを付け、[OK]をクリックし、「デバイスマネージャ」画面で右上の☆をクリックして閉じる。

無線 LAN を使うと、ケーブル配線の心配なくネットワークが利用できます。たとえば、無線 LAN アクセスポイントまたは無線 LAN 対応のブロードバンドルーター(以降、アクセスポイントと表記)を設置している部屋から離れた場所でも、本機でホームページの閲覧や、メールのチェックができます。また、無線 LAN 内蔵のコンピューターどうしでデータのやりとりを行ったり( → 163 ページ )、プリンターを使用したりできます。

- 诵信方法の種類
  - インフラストラクチャ通信モード アクセスポイントを使って無線 LAN 機能を持った2台以上のコンピューターでデータ のやりとりを行う方式。
  - ad hoc 通信モード
     無線 LAN 機能を持った 2 台のコンピューターが、アクセスポイントを使わずに直接
     データのやりとりを行う方式。
- ◆ 本機では、IEEE802.11a/IEEE802.11b/IEEE802.11g の3種類の規格に対応しています。
  - IEEE802.11a: 5 GHz 帯の電波を使用している高速無線 LAN 規格。
  - IEEE802.11b: 2.4 GHz 帯の電波を使用している無線 LAN 規格。
  - IEEE802.11g: 802.11b の拡張タイプで、互換性や安定性が高い規格。

#### お願い

- 無線LAN用アンテナ(A)を経由して通信が行われます。 アンテナ部を手でふさぐなど、電波の妨げになるようなことはしないでください。
- ユーザーの簡易切り替え機能は使用しないでください。この機能を使ってユーザーを切り替えた後、無線LANが使えなくなる場合があります。

#### お知らせ

- 通信速度や通信距離は、無線LAN対応機器や設置する環境などの周囲条件によって 異なります。
- 電波の性質上、通信距離が長くなるにしたがって通信速度が低下する傾向があります。無線LAN対応の機器どうしは近い距離で使用することをおすすめします。
- 電子レンジなどを使用中に、通信速度が低下する場合があります。
- IEEE802.11gとIEEE802.11bが混在する環境で使用した場合、IEEE802.11gでの通信 速度が低下する場合があります。

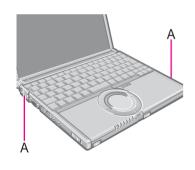



# 使用上のお願い

# 航空機内や病院内、その他の場所で無線LANの電源を切る必要がある場合

● あらかじめ無線LAN切り替えユーティリティで[無線LANの電源を切る]に設定しておいてください。また、無線LAN機能を使わないときは、無線LANの電源を切ることをおすすめします。無線LANの電源が入っていると、バッテリーでの駆動時間が短くなります。無線LANの電源を切る方法:(→ 147ページ)

#### 屋外で使用できない無線LANの規格

● IEEE802.11a (5 GHz の無線 LAN) を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE802.11a を無効に設定しておいてください。( → 147 ページ)

# 無線LANによるデータの盗聴やハードディスク内への侵入を防止するために

 無線 LAN 機能をお使いの場合、ネットワークを経由して、ハードディスク内のデータを 盗聴されたり、共有しているファイルなどにアクセスされるおそれがあります。
 無線 LAN 機能をお使いになる際は、セキュリティに関する設定を行ってからお使いい ただくことをおすすめします。(→ 158ページ)



# 無線LANの電源を入れる/切る

無線 LAN 切り替えユーティリティを使って、無線 LAN の電源のオン / オフを切り替えます。



画面右下のタスクトレイの「無線電源アイコン」 → (オン時)または **∅**(オフ時)をクリックし、[無線LANの電源を切る]または[無線LAN の電源を入れる]をクリックする。

#### お知らせ

- 無線LANをお使いになる前に、無線LANの電源を入れてください。(工場出荷時は、 無線LANの電源がオンになっています。)
- 無線LANの電源を入れる / 切るの操作をしてから、「ワイヤレスネットワーク接続」 画面の表示が更新されるまで、多少時間がかかる場合があります。

### 無線LANの規格IEEE802.11a (802.11a) の有効/無効を切り替える

無線 LAN の規格 IEEE802.11a(5 GHz の無線 LAN)を使って屋外で通信を行うことは、電波法で禁止されています。無線 LAN の電源がオンの状態で本機を屋外で使用する場合は、あらかじめ IEEE802.11a を無効に設定しておいてください。



### 無線LANの電源を切る(D)

(802.11aを無効にする(A))

バージョン情報(V)

終了(公

#### 802.11aを無効にする場合:

● [802.11a を無効にする] をクリックする。

#### 802.11aを有効にする場合:

- [802.11a を有効にする]をクリックする。
- 802.11a を有効または無効に設定しても、「無線電源アイコン」 **≯**または **愛** は変わりません。
- 802.11b/g のアクセスポイントに接続中、802.11a の有効 / 無効を切り替えると、アクセスポイントとの接続が一時的に切断されます。
- ●「デバイスマネージャ」で 802.11b/g の設定を変える場合:
- ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
- ② [ネットワークアダプタ]の[Intel(R) PRO/Wireless...]をダブルクリックする。
- ③ [詳細設定]をクリックし、[プロパティ]の中の[ワイヤレスモード]をクリックする。
- ④ [デフォルト値使用]のチェックマークを外し、設定内容を選ぶ。([802.11aおよび802.11g]など)
- ⑤ [OK]をクリックする。

「デバイスマネージャ」で802.11b/gの設定を変えている場合、802.11aの有効/無効を切り替えると、以下の規格での通信が可能になります。

| デバイスマネージャでの設定                                                 | 802.11a 有効のとき | 802.11a 無効のとき |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| [802.11a、802.11b、および<br>802.11g] もしくは[802.11b および<br>802.11g] | a+b+g が有効     | b+g が有効       |
| [802.11g のみ ] もしくは [802.11a<br>および 802.11g]                   | a+g が有効       | g が有効         |
| [802.11a のみ ] もしくは [802.11b<br>のみ ]                           | a が有効         | b が有効         |



#### お知らせ

- ●「デバイスマネージャ」やセットアップユーティリティで無線LANを無効にしている場合や、「ネットセレクター」(→ 169ページ)でLANやモデムを選択している場合は、

  がおよび

  は、

  は、

  なおよび

  がは表示されません。
  - また、セットアップユーティリティをデフォルト設定にする(【F9】を押すなどする)と、連動して無線LANの電源が入ります。
  - なお、802.11aの設定は変更されません。802.11aを無効の設定にしていた場合は、802.11aは無効の設定が保持されます。
- 802.11aを有効に設定していても、無線LANの電源をオフに設定しているときは、802.11aは使用できません。
- 無線LAN切り替えユーティリティをアンインストールする場合:
  - 無線LAN切り替えユーティリティで無線LANの電源が入っていることを確認してください。
    - 画面右下のタスクトレイのグまたはダ上にカーソルを移動させると、無線LANの 状態が表示されます。
  - アンインストールすると、ネットセレクターのタスクトレイのメニュー(画面右下のタスクトレイのを右クリックすると表示)に[無線LANを無効にする]または[無線LANを有効にする]という項目が表示され、無線LANの有効/無効を切り替えることができます。(コンピューターの管理者の権限でログオンした場合のみ)



# 無線LANを使うまでの大きな流れ

コンピューター 1 台を初めてアクセスポイントに接続する場合の流れです。アクセスポイントにセキュリティなどの設定をすでに行っている場合や複数のコンピューターを接続する場合は手順が異なります。お使いのアクセスポイントの説明書をご覧になり、接続してください。

#### Step1 準備

- 必要な機器を準備する
- 無線 LAN のセキュリティについて検討する

→ 151 ページ

1

#### <u>Step2</u> アクセスポイントの接続

アクセスポイントに付属の説 明書をご覧ください。

1

#### Step3 本機のネットワークの設定

- 無線 LAN を有効にする
- Windows で無線 LAN を設定する

**→** 154 ページ

+

#### Step4 アクセスポイントの設定

アクセスポイントに付属の説 明書をご覧ください。

1

#### Step5 セキュリティの設定

- アクセスポイントに暗号化を設定する
- 本機に暗号化を設定する

**→** 158 ページ



# Step1 準備

#### 必要な機器を準備する

● アクセスポイント

推奨品:株式会社バッファロー製 品番:WHR3-AG54

● ADSL モデムや専用モデムなど、回線に接続するための機器 ( → 124 ページ )

#### 無線LANのセキュリティについて検討する

● 無線 LAN は配線の手間がいらない反面、電波が届く範囲内であれば通信内容を傍受、あるいはネットワークに侵入されるおそれがあります。無線 LAN には有線 LAN 以上にセキュリティ対策が必要です。セキュリティ機能には第三者が簡単に盗聴・侵入できないようにする効果があります。

無線 LAN 機能をお使いになる際は、セキュリティに関する設定を行ってお使いいただくことをおすすめします。(→ 158 ページ)

セキュリティ機能については用語集 (→ 255 ページ)の中でも紹介しています。

- 無線 LAN で使われるセキュリティ機能
  - WEP
  - TKIP\*1
  - AES\*1
  - MAC アドレスフィルタリング
  - ESS-ID (SSID) のステルス機能\*1
  - ANY 接続拒否機能 \*1
  - WPA<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> アクセスポイントの種類によっては、設定できない場合があります。



#### 本機のMACアドレスについて

- アクセスポイントの機種や設定によっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登録しておかないとアクセスを受け付けない場合があります。 この場合は、次の手順で本機の MAC アドレスを確認し、アクセスポイントに付属の説明書に従ってアクセスを受け付けるように登録してください。
  - MAC アドレスの確認方法
    - ①「コマンドプロンプト」画面を表示する。 [スタート] - [すべてのプログラム] - [アクセサリ] - [コマンドプロンプト]をクリックする。
    - ②「ipconfig /all」と入力し【Enter】を押す。
    - ③ ワイヤレスネットワーク接続側の「Physical Address」と表示された行の12桁の英数字をメモしてから、「exit」と入力し、【Enter】を押す。

準備が終わったら、「Step2 アクセスポイントの接続」を行ってください。



# Step2 アクセスポイントの接続



アクセスポイントと ADSL モデムなどの機器を接続します。アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

接続が終わったら、「Step3 本機のネットワークの設定」を行ってください。



# Step3 本機のネットワークの設定



画面右下のタスクトレイに「無線電源アイコン」 が表示されていることを確認する。

#### ≠が表示されている場合:

無線 LAN の電源が入っています\*1 ので、手順 2 に進んでください。

#### ♥が表示されている場合:

無線LANの電源が切れています。

「無線LANの電源を入れる]をクリックしてください。無線LANの電源が入り<sup>\*1</sup>、

ががに変わります。手順2に進んでください。

\*1無線 LAN の電源が入っていても 802.11a が無効に設定されている場合があります。
 802.11a を使う場合: ★または をクリックし、[802.11a を有効にする] をクリックしてください。([802.11a を無効にする] が表示されている場合は有効になっています。)

#### ♥および▼が表示されていない場合:

下記の設定を確認してください。

- [ワイヤレスネットワーク接続]が[無効にする]に設定されている場合があります。下記の手順で、「有効にする]に設定してください。
- ① [スタート] [接続] [すべての接続を表示]をクリックする。
- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、[有効にする]をクリックする。
- セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線LAN]が[無効]に設定されている場合があります。下記の手順で、「有効」に設定してください。
- ① Windowsを終了し、コンピューターを再起動する。
- ② コンピューターの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に【**F2**】を押す。

パスワードを設定している場合は「パスワードを入力してください」と表示されますので、スーパーバイザーパスワードを入力してください。

③「詳細」メニューで[無線LAN]を選んで【Enter】を押し、表示されたメニューから[有効]を選んで【Enter】を押す。



**④【F10】**を押し、確認のメッセージが表示されたら、「はい」を選び、**【Enter】** を押す。

セットアップユーティリティが終了し、コンピューターが再起動します。 手順2から始めてください。



- 2 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン □□□ または□□□ をクリックする。
  - ● をクリックして[ワイヤレスネットワーク接続の状態]画面が表示された場合は、「ワイヤレスネットワークの表示]をクリックしてください。



- ① [ワイヤレスネットワークの選択]から接続するアクセスポイントをクリックする。
  - **推奨の無線** LAN **アクセスポイント (品番**: WHR3-AG54**)をお使いの場合** 初期設定ではアクセスポイント名が、アクセスポイントの LAN MAC アドレス (12 文字)で表示されます。アクセスポイント底面の ESS-ID (SSID)初期値 LAN MAC アドレスに記載されている番号 (例えば、000740 や 000D0B で始まる 12 文字)をクリックしてください。
  - 接続するアクセスポイント名が表示されない場合
     [ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。
     それでも表示されない場合は、「無線 LAN の Q&A」(→ 236ページ)をご覧ください。
- ② [接続]をクリックする。
  - ●「セキュリティで保護されていない…」と表示された場合は、[接続]をクリックします。アクセスポイントによっては表示されない場合もあります。
  - すでに暗号化が設定されているアクセスポイントに接続する場合は、ネットワークキーの入力画面が表示されます。ネットワークキーを入力して [接続]をクリックしてください。
  - 接続できると、選択したアクセスポイントの枠の右上に「接続」」と表示されます。









#### お知らせ

- 🌉 が表示されているときは、接続中です。そのまましばらくお待ちください。
  - 🌉 の表示が長く続く場合は、「無線LANのQ&A」( → 236ページ)をご覧ください。

Step3 の設定はこれで完了です。「Step4 アクセスポイントの設定」を行ってください。



# Step4 アクセスポイントの設定

アクセスポイントによって異なります。アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。

### 推奨アクセスポイント(品番:WHR3-AG54)の場合





2 アドレスに、アクセスポイントのLAN側IPアドレスを入力し、 【Enter】を押す。

LAN側IPアドレスは、アクセスポイントに付属の説明書に記載されていますのでそちらをご覧ください。(LAN側IPアドレスは、「192.168.11.1」のような数字の組み合わせです。)

- 3 アクセスポイントの接続画面でユーザー名とパスワードを入力し、 [OK]をクリックする。
  - 初期設定時は「root」と入力し、パスワードは空欄にします。
- 4 設定画面が表示されますので、画面に従って設定する。
  - 無線 LAN の規格( 無線チャンネルのモード )を切り替える場合( 2004 年 12 月 1 日現在 )
  - ① [無線チャンネル設定]欄から[802.11aモード]または[802.11gモード] (802.11b/gモード)をクリックする。
  - ② [設定]をクリックする。
  - ADSL で接続する場合の一例 (2004年12月1日現在)
  - ①「TOP」ページ(回線を選ぶ画面)で、[ADSL]をクリックする。

- ② ADSL会社を選ぶ画面で、お使いの接続会社をクリックする。
- ③ 必要に応じてプロバイダーから提供される接続ユーザー名や接続パスワードを 入力する。
  - プロバイダーによっては、サービス名や DNS サーバーアドレスの入力が必要となる場合があります。
  - 画面に従って [進む]をクリックしていくと、接続成功の画面が表示されます。この画面を表示したまま *Step5* に進んでください。

**Step4** の設定はこれで完了です。「**Step5** セキュリティの設定」を行ってください。

# Step5 セキュリティの設定

セキュリティのために、データの暗号化 (WEP / TKIP / AES)を設定しておくことをおすすめします。

アクセスポイントの暗号化を設定した場合、コンピューター側も同じ暗号化を設定する必要があります。

暗号化の設定は、後で変更することもできます。アクセスポイントの暗号化の設定を変更 した場合は、必ずコンピューター側も同じ設定になるように変更してください。

#### アクセスポイントに暗号化を設定する

設定方法は、アクセスポイントによって異なります。アクセスポイントに付属の説明書を ご覧ください。

### 推奨アクセスポイント(品番: WHR3-AG54) の場合



「Step4 アクセスポイントの設定」の手順4が完了した後、接続確認の画面で「機能設定」 $^{*1}$ をクリックし、暗号化を設定する。

- \*1 [機能設定]は予告なしに変更になる場合があります。
  - ① [無線の信号を暗号化する]をクリックする。



- ② 暗号化の種類を[WEP]、[TKIP]、[AES]の中から選んでクリックし、[進む]をクリックする。
- ③ 画面に従って無線の信号を暗号化し、設定が完了したら[設定完了]をクリックする。
- **2** コンピューターに暗号化を設定する。

次の「本機に暗号化を設定する」をご覧ください。

#### お知らせ

● 設定するESS-ID (SSID) やWEPなどは、本機に暗号化を設定するときにも使用しますので、必ずメモをとってください。また、設定内容は、第三者に見られたりしないよう大切に保管してください。

### 本機に暗号化を設定する

#### お知らせ

- 基本的な暗号化の設定は、「 基本的な暗号化の設定」をご覧ください。
- 設定についての詳細は、「 さらに暗号化の設定を変えたいとき」をご覧ください。(→ 160ページ)

#### 基本的な暗号化の設定

**1** 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」
□□ または
□□ を右クリックして、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。





- 2 「ネットワークのタスク」の[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックする。
  - アクセスポイント側の設定が完了するまで、しばらく時間がかかる場合があります。しばらくしても表示されないときは再度[ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックしてください。
- 3 印の付いているアクセスポイントをクリックし、[接続]をクリックする。
  - アクセスポイントの欄に、[セキュリティの設定が有効なワイヤレスネットワーク]と表示されていることを確認してください。
- 4 ネットワークキーの入力画面でアクセスポイントに設定したネット ワークキーを入力して、[接続]をクリックする。 暗号化が設定されました。

### さらに暗号化の設定を変えたいとき

1 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 □ または を右クリックして、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。



- 2 [ワイヤレスネットワーク接続]の「関連したタスク」から[優先ネットワークの順位の変更]をクリックする。
- 3 [優先ネットワーク]からアクセスポイントのネットワーク名をクリックし、「プロパティ」をクリックする。





G

00 D0 B2 E8 768 プロパティ

シェーション 国証 構成

望証されたネットワーク アクセスをワイヤレスのイーサネットのネットワークで提供 なごは、このオプラッシを遅んでください。

▼コンピュータの情報が中リ用できるときは、コンピュータとして記録する心 □ ユーザーまたはコンピュータの情報が中川中できないときは、ゲストとして 記録するかね

OK キャンセル

■このネットワークで EEE 8021X PPIEを有効にする(E)

EAP の種類(T): スマートカードまたはその他の証明書

[アソシエーション]をクリックし、アクセスポイントに設定した内容に従って暗号化などを設定する。

- A. [ネットワーク認証] [オープンシステム]、[共有キー]、[WPA]、[WPA-PSK]から、アクセスポイント
- に設定されている認証を選択します。
  B. [データの暗号化]
  [無効]、[WEP]、[TKIP]、[AES]から、アクセスポイントに設定されている暗号
  化を設定します。
- C. [ネットワークキー] アクセスポイントに設定されているネットワークキーを入力します。 グレー表示となり入力できない場合は、[キーは自動的に提供される]のチェックマークを
  - [データの暗号化]が WEP の場合: 文字入力(5 文字または13 文字)か16 進数(10 桁または26 桁)
  - [データの暗号化]が TKIP / AES の場合: 文字入力(8文字から63文字)か16進数(64桁)

クリックして外してください。

- D. [キーのインデックス] (データの暗号化が[WEP]に設定されているときのみ設定) アクセスポイントに設定されているインデックスを1~4の範囲で指定します。 (通常は1を指定します。) グレー表示となり入力できない場合は、[キーは自動的に提供される]をクリックしてチェックマークを外してください。
- E. [キーは自動的に提供される] ネットワークキーが提供される環境の場合、クリックしてチェックマークを付けます。 推奨アクセスポイント(品番:WHR3-AG54)の場合は、チェックマークを外します。
- F. [これはコンピュータ相互(ad hoc)のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない] コンピューターどうしで接続する場合、クリックしてチェックマークを付けます。
- G. [このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする]
  IEEE 802.1X規格の認証システムを採用されているアクセスポイントで、IEEE 802.1X規格の認証システムを設定した場合は、クリックしてチェックマークを付けます。





IEEE 802.1X規格の認証システムを採用していないアクセスポイントの場合、チェックマークを付けると、アクセスポイントに正しく接続できないことがあります。

使用するアクセスポイントの仕様をよくお確かめください。

- H. [このネットワークが範囲内にあるとき接続する] このネットワークが検出されたとき、常に自動的に接続する場合、クリックしてチェックマークを付けます。
- 5 [OK]をクリックする。

無線 LAN の設定はこれで完了です。

# インターネットに接続する

無線 LAN を使って、アクセスポイント経由でインターネットに接続するように設定します。

**1** 「インターネットオプション」画面を表示する。

[スタート] - [コントロールパネル] - [ネットワークとインターネット接続] - [インターネットオプション]をクリックする。

- 2 [接続]をクリックして、[ダイヤルしない]をクリックする。 [ダイヤルしない]がグレー表示になっているときは、次の手順に進みます。
- 3 [LANの設定]をクリックし、プロバイダー等の指示に従って設定して、[OK]をクリックする。
- 4 [OK]をクリックする。





5 デスクトップの 
 をダブルクリックして、インターネットに接続 する。

# 無線LAN対応のコンピューター間でデータをやりとりする

アクセスポイントを経由しないでコンピューターどうしで無線 LAN を使って通信をするときは、それぞれのコンピューターで以下の設定を行ってください。

- IP アドレスとサブネットマスクの設定
- アクセスするネットワークを [ コンピュータ相互 ( ad hoc ) のネットワークのみ ] に設定
- ネットワーク名を同じ名前に設定
- ネットワークの認証と同じ認証に設定
- 暗号化する場合は、同じ暗号化、同じネットワークキーを設定
  - 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」
     または
     または
     でを右クリックして、[ネットワーク接続を開く]をクリックする。
  - 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリックし、メニューから[プロパティ]をクリックして選び、[ワイヤレスネットワーク]をクリックする。





#### 必要に応じて設定する。

- ① [これはコンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークで、ワイヤレスアクセスポイントを使用しない]をクリックしてチェックマークを付ける。
- ② 同じネットワーク名を入力する。
- ③ 同じネットワーク認証を選ぶ。(オープンシステムのみサポート)
- ④ [データの暗号化]で、同じ暗号化を選ぶ。(暗号化はWEPのみサポート)
- ⑤ [キーは自動的に提供される]をクリックしてチェックマークを外し、同じネットワークキーを入力して、ネットワークキーの確認入力を行う。
  - ネットワークキー: 文字入力(5文字または13文字)か16進数(10桁または26桁)

5 [OK]をクリックする。



# 無線LAN の状態を確認する



#### 無線LANの電源状態を確認する

● 画面右下のタスクトレイの「無線電源アイコン」で確認できます。

**★**:無線 LAN の電源が入っています(オンの状態)。

●「無線電源アイコン」を右クリックすると、802.11a の有効 / 無効が確認できます。 [802.11a を無効にする] が表示されている場合:802.11a は有効です(オンの状態)。 [802.11a を有効にする] が表示されている場合:802.11a は無効です(オフの状態)、「デバイスマネージャ」で設定を変更している場合は、通信可能な規格も変わります。 (→ 148 ページ)

#### お知らせ

●「デバイスマネージャ」やセットアップユーティリティで無線LANを無効にしている場合や、「ネットセレクター」(→ 169ページ)でLANやモデムを選択している場合は、✓および

©は表示されません。

### 通信の状態を確認する

本機でアクセスポイントに接続できるか、通信の状態を確認します。アクセスポイントに付属の説明書に従って、次の操作をしてください。

- アクセスポイントを設定してください。
- アクセスポイントの電源を入れてください。

+

● 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 でかまる ででいます。





# FREESPOTで使う

FREESPOT とは、無線 LAN でインターネットにアクセスできる環境を開放し、誰でもメールやインターネットを利用できるエリア・サービスのことです。

FREESPOT を利用するためには、無線 LAN の設定を FREESPOT 用に設定する必要があります。本機では、FREESPOT を簡単に利用できるようあらかじめ FREESPOT 用の設定が登録されています。

FREESPOT の設定場所や設定方法については、http://www.freespot.net/ をご覧ください。

#### お願い

- FREESPOT の設定場所に移動し、電波を受信できる環境で設定してください。
- ●「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」画面の[ワイヤレスネットワーク]の[プロパティ]では、[キーは自動的に提供される]のチェックマークを外し、[データの暗号化]、[ネットワーク認証]は設定しないでください。
- 屋外で FREESPOT を利用する場合は、802.11a を無効に設定してください。(→ 147 ページ)



#### FREESPOTの設定を選択する。

- ① 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」たは を右クリックして、[ネットワーク接続を開く]をクリックする。
- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックし、メニューから[プロパティ]をクリックして選び、[ワイヤレスネットワーク]をクリックする。
- ③ [Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する]をクリックしてチェックマークを付ける。
- ④ [ワイヤレスネットワークの表示]をクリックし、[ワイヤレスネットワークの選択]の中から[FREESPOT]をクリックする。
- ⑤ [接続]をクリックする。



2 画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン (素) → 170 ページ)を右クリックしてネットセレクターのメニューを表示させ、[FREESPOT]をクリックする。

#### お知らせ

● [FREESPOT]をクリックすると、自動的にWindowsファイアウォールが有効になります。

# プロジェクターとワイヤレス接続する

パナソニック液晶プロジェクター TH-LB10NT とワイヤレス接続して使う場合、プロジェクターに付属の CD-ROM を使わずに、ワイヤレス投写用アプリケーションソフト Wireless Manager mobile edition を使うことができます。

Wireless Manager mobile edition は、無線 LAN でコンピューターからプロジェクターに画面を送るためのアプリケーションソフトです。

● アプリケーションソフトの使いかたについては「オンラインマニュアルの見かた」 (→ 168 ページ)の手順で、本機のハードディスクにインストールされている Wireless Manager mobile edition のオンラインマニュアルをご覧ください。

### 起動のしかた

- 1 プロジェクターの電源を入れる。
- **2** コンピューターの管理者の権限でログオンする。
- 3 [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic Wireless Display] [Wireless Manager mobile edition]をクリックする。





「Windowsセキュリティの重要な警告」画面で[ブロックを解除する]をクリックする。



接続するプロジェクターを選んで[OK]をクリックする。

表示された画面から、使用したい機能を選択してください。

### オンラインマニュアルの見かた



[スタート] - [ファイル名を指定して実行]をクリックする。



「c:\util\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upproct\upp

あわせて「c:\util\util\util\utilou lorict\upinct\upinct\upincoku.pdf」(補足説明)もご覧ください。

### ワイヤレスプロジェクターサポートセンター

パナソニック液晶プロジェクターおよび Wireless Manager mobile edition に関するお問い合わせは下記 E-mail アドレスをご利用ください。

ワイヤレスプロジェクターサポートセンター

projector.support@ml.jp.panasonic.com

2004年12月1日現在



自宅や会社、出張先など、いろいろな場所でネットワークに接続する場合、本機にインストールされているネットセレクターが便利です。

### ネットセレクターはこんなときに使う

● ネットワークの接続方法を頻繁に切り替える 例えば、自宅では ADSL、会社では LAN、出張先では別の LAN を使っている場合でも、 ネットワークの設定(ネットワークプリンターを含む)を簡単に切り替えられます。



● プロバイダーやアクセスポイントなどの接続先を頻繁に切り替える 例えば、プロバイダーは1つだが、出張が多くてその都度アクセスポイントを選択する 場合でも、簡単にアクセスポイントの選択ができます。





#### ネットセレクターでできること

| ダイヤルアップ      | ● ダイヤルアップ登録したインターネット接続設定などがネットセレクターの画面から使えます。                                                                                                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ネットワーク設<br>定 | <ul> <li>● 会社などで使われているネットワークの設定を9件まで登録することができます。</li> <li>● 現在使用中の設定内容をそのまま登録することができます。</li> <li>● 通常使うプリンターに設定されているプリンターも、そのまま登録することができます。</li> <li>● ネットセレクターの画面からネットワークの設定や登録もできます。</li> </ul> |
| 接続方法         | ● LAN、無線 LAN、LAN + 無線 LAN の 3 種類から選ぶことができます。                                                                                                                                                      |

# ネットワークへの接続方法や接続先を切り替える

あらかじめ、モデム、LAN または無線 LAN など、ネットワークに接続できる設定にしておいてください。

● モデム: → 135ページ

● LAN: → 140ページ

● 無線 LAN: → 150 ページ

● 通常使うプリンター:⇒『Windows ヘルプ』



#### ネットセレクターを表示する。

画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 をクリックします。

- ネットワーク関係の情報を収集するのに時間がかかり、ネットセレクターの起動が遅くなることがあります。
- コンピューターを起動した後、はじめてネットセレクターを起動した場合は、「ネットワーク設定」の画面が表示されます。2回目以降は、前回使用していた画面([接続方法]または[ネットワーク設定])が表示されます。



-B





XXX10

#### 「接続方法」画面





#### [接続方法]または[ネットワーク設定]をクリックする。

- クリックすると画面が切り替わります。
- 左の画面は、ネットワークの接続設定をネットセレクターに登録した後の画面 (一例)です。登録していない場合、A の項目と [FREESPOT] のみ表示されます。接続設定の登録方法は、「ネットワークへの接続設定を登録する」(→ 176ページ)をご覧ください。
- 接続アイテムについて
- A 有線LAN / 無線LANを有効にします。 クリックすると、背景が青色で表示されます。

〒 ဩN RINNS をクリックすると、有線LANのみが有効になります。

B 接続を切り替えます。 接続できるアイテムをクリックすると、背景がオレンジ色で表示されます。

ン FREESPOT をクリックすると、FREESPOTへ接続します。(→ 166ページ)

をダブルクリックすると、ネットセレクターに登録されている 接続方法が切り替わります。

# **3** 接続アイテム (C) をクリックし、 **≥** をクリックする。

接続(または切り替え)が始まります。

- 接続できるアイテムをクリックした場合は、背景がオレンジ色で表示されます。(指定されたネットワークの接続方法が有効になります。) 接続できないアイテムを選択した場合は、背景が青色で表示されます。
- 接続アイテムをダブルクリックしても、接続(または切り替え)を始めることができます。



- ダイヤルアップ接続の場合
  - 「ダイヤル」(または [接続])をクリックすると接続中の画面が表示され た後、接続されます。



- ADSL でダイヤルアップする場合は、ダイヤルアップ時に使用する有線 LAN または無線 LAN をあらかじめ有効にしておく必要があります。 「接続方法」画面で、有効にする接続([LAN]、[無線 LAN]、[LAN+無線 LANI のいずれか)をクリックしてから、ダイヤルアップの接続アイテム (電話機のアイテム)をクリックしてください。
- ネットワーク接続の場合 「ネットワーク設定を更新しています...」が表示された後、接続されます。
- 以降、Internet Explorer や Outlook Express で通信を行う場合、ここで選択した 接続アイテムを使って接続されます。



#### インターネットやメール、ネットワークなどを利用する。

- ダイヤルアップ接続を切断するときは
- ① 画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 をクリックす る。







②「接続方法」画面のメニューボタンから そクリックする。





#### お知らせ

- 全機能を利用できるのは、Internet Explorer 5.5/6.0、Outlook Express 5.5/6.0に限ります。
- Internet ExplorerやOutlook Expressでダイヤルアップ接続の既定値を変更した場合は、その設定が有効になります。
- ◆ ネットセレクターのウィンドウサイズを変更することはできません。
- Outlook Expressの[ツール] [アカウント] [メール] [プロパティ]をクリックし、[接続]の[このアカウントには次の接続を使用する]にチェックマークを付けている場合は、その接続が有効になります。
- コンピューターの管理者の権限以外でログオンした場合
  - •「ネットワーク設定」画面は表示されません。
  - 「接続方法」画面の場合:
    - [LAN] と [ 無線 LAN] を統一して [LAN] と表示されます。[LAN] と [ 無線 LAN] を切り替えることはできません。また、LAN のデバイス名は表示されません。
    - ドメインの設定を行っていない場合、ダイヤルアップ接続の既定の接続 アイテムを切り替えることはできません。



### 画面各部の名称と機能

接続方法画面



(左の画面は、登録済み画面の一例です。)

### 接続方法画面

- A. [新しい接続]: 新しいダイヤルアップネットワークを作成します。 コンピューターの管理者の権限以外でログオンした場合、この機能は使用でき ません。
- B. [接続のプロパティ]:選択している接続アイテムのプロパティを表示します。
- C. [接続のコピー]:接続アイテムをコピーします。
- D. [ダイヤルアップを接続する]:選択した接続アイテムによる接続開始画面を表示 します。(ダイヤルアップの接続アイテムをダブルクリックしても接続開始画面 を表示することができます。)
- E. [ダイヤルアップをすべて切断する]: すべてのダイヤルアップ接続を切断します。
- F. [ネットワーク接続ウィンドウを開く]: ネットワーク接続画面を表示します。
- G. [閉じる]: ネットセレクター画面を閉じます。
- H. 現在規定の接続に設定されている接続アイテムにこのマークが付きます。
- ダイヤルアップ名を表示します。
- J. モデム名を表示します。(内蔵モデムまたは外付けのモデム)
- K. 登録されている接続アイテムが8個を超える場合に表示されます。
  - ▼を選ぶと次の画面が表示され、
    が表示されます。
  - ▲を選ぶと前の画面が表示されます。

### ネットワーク設定画面

コンピューターの管理者の権限以外でログオンした場合、ネットワーク設定画面は表示 されません。

- L. [ネットワーク設定を登録する]:新しいネットワーク設定を登録します。
- M. [ネットワーク設定のバックアップとリストア]: 登録済みのネットワーク設定内 容をバックアップ/リストアします。(→ 183ページ)
- N. [ネットワークアイテムを編集する]: 登録済みのネットワーク設定の複写 / 削除 やネットワーク設定名の変更を行います。(→ 183ページ)





- O. [ネットワーク接続を切り替える]:選択した接続アイテムによる接続に切り替えます。(ネットワークの接続アイテムをダブルクリックしても接続を切り替えることができます。)
- P. [バージョン情報を表示する]: ネットセレクターのバージョン情報を表示します。
- Q. [ネットワーク接続ウィンドウを開く]: ネットワーク接続画面を表示します。
- R. [閉じる]: ネットセレクターの画面を閉じます。
- S. 現在設定されている接続アイテムにこのマークが付きます。
- T. ネットワーク名を表示します。
- U. 接続可能なデバイス名を表示します。

### タスクトレイからのメニュー

画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 を右クリックすると、メニューが表示されます。



- A. ダイヤルアップ接続を選びます。(ネットセレクター画面から選んだ場合と同じです)
- B. 有効になっているLANの設定にチェックマークが付きます。\*1\*2
- C. あらかじめ登録したLANなどのネットワーク設定を切り替えるときに選びます。\*2
- D. FREESPOTへ接続します。\*2 (→ 166ページ)
- E. ネットセレクター画面を表示します。
- F. 現在のネットワーク設定を登録(最大9件)します。\*2
- G. 登録済みのネットワーク設定内容を複写します。\*2(→ 183ページ)
- H. ネットワーク設定名を変更します。\*2
- I. 登録済みのネットワーク設定内容を削除します。\*2
- J. 登録済みのネットワーク設定内容をバックアップ / リストアします。\*<sup>2</sup>( → 183 ページ)
- K. ネットセレクターのバージョン情報を表示します。
- L. ネットセレクターを終了します。







- \*1 ネットセレクターで LAN 環境を切り替えた後、TCP/IP や LAN の接続設定を個別に変更した場合でもチェックマークは消えません。
- \*2 コンピューターの管理者の権限でログオンした場合のみ表示されます。

## ネットワークへの接続設定を登録する

会社では LAN、出張先では別の LAN を使うなど、ネットワークの接続方法を頻繁に切り替える必要がある場合、各ネットワークの接続方法をネットセレクターに登録しておくことができます。

登録しておけば、接続アイテムを選ぶだけで設定が切り替わります。

#### お知らせ

- モデムによるダイヤルアップの場合、Windowsで新しい接続を追加すれば、ネットセレクターで接続先を切り替えることができます。
- ネットワークへの接続設定の登録 / 変更 / 削除は、コンピューターの管理者の権限でログオンして、行ってください。
- ネットセレクターに登録される設定内容は以下のとおりです。これ以外の設定が必要なネットワークの場合は、「ネットセレクターに登録される項目 / されない項目」(→ 179ページ)を参考に設定してください。
  - IPアドレス
  - DNSアドレス
  - WINSアドレス
  - ゲートウェイ
  - ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定
  - LANおよび無線 LANの有効 / 無効
  - 通常使うプリンターの設定
  - Windowsファイアウォールの状態
  - 通常使う接続の設定
- ネットワーク設定には、ネットワークに関する高度な知識が必要です。Windowsの ネットワークに関する用語や意味を十分理解したうえで本機能を使用してください。



### 未接続のネットワークを新規登録する場合



画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 リックし、「ネットワーク設定」をクリックする。



- をクリックし、「入力した設定を登録する」をクリックする。
  - 「ネットセレクター(ネットワーク簡易設定)」画面が表示されます。
- 画面に従ってネットワーク設定を登録する。

#### お知らせ

● このネットワーク簡易設定では、LANのプロキシ設定やTCP/IPなど、画面に表示さ れる項目のみ設定できます。ネットワークによっては、この簡易設定で設定できる 項目以外に別途設定が必要になる場合があります(例:DNSやWINSなどの詳細設 定)

その場合は、設定できない項目のうちどの項目が必要かをご利用のネットワークの システム管理者に確認し、[コントロールパネル]などで設定してください。



### 接続設定済みのネットワークを登録する場合











- 画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 をク リックし、「ネットワーク設定」をクリックする。
- をクリックし、[現在の設定を登録する]をクリックする。
- ネットワーク設定の名前を入力し、[OK]をクリックする。 LANまたは無線LANで設定されている現在の設定内容が登録されます。 登録された設定内容は、接続アイテムに表示されます。

#### お知らせ

- タスクトレイのメニューからでも、現在のネットワーク設定を登録することができ ます。
  - ① 画面右下のタスクトレイの「ネットセレクターアイコン」 を右クリックす る。
  - ② [現在の設定を登録する]をクリックする。 以降の手順は上記手順4と同じです。登録された設定内容は、メニューの「ネット ワーク設定1の下に表示されます。
- ネットセレクターに登録される項目、されない項目があります。( → 179ページ )



# ネットセレクターに登録される項目 / されない項目

ネットワークによっては、ネットセレクターに登録されない項目の設定が必要になる場合があります。ネットセレクターに登録される項目と登録されない項目は以下のとおりです。 登録されない項目のうちのどの設定が必要かは、ご利用のネットワークのシステム管理者 にお問い合わせください。

各画面の表示手順 → 181 ページ

| 画面                                     | 登録される項目                                                                                                       | 登録されない項目                                                                                                            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 「ローカルエリアネット<br>ワーク(LAN)の設定」<br>画面      | <ul><li>● [自動構成]のすべての項目</li><li>● [プロキシサーバー]のすべての項目</li></ul>                                                 | なし                                                                                                                  |
| 「インターネットプロトコ<br>ル(TCP/IP)のプロパ<br>ティ」画面 | ● [詳細設定]以外のすべての<br>項目                                                                                         | <ul><li>● [代替の構成]のすべての項目</li></ul>                                                                                  |
| 「TCP/IP 詳細設定」画面:<br>● 「IP 設定」          | <ul><li>● IP アドレス( DHCP 有効 / 無効、サブネットマスク )</li><li>● デフォルトゲートウェイ (ゲートウェイ、メトリック )</li></ul>                    | ● [自動メトリック]<br>● [インターフェイス メト<br>リック]                                                                               |
| 「TCP/IP 詳細設定」画面:<br>●「DNS」             | <ul> <li>● DNS サーバーアドレス</li> <li>● [この接続のアドレスを DNS に登録する]</li> <li>● [この接続の DNS サフィックスを DNS 登録に使う]</li> </ul> | ● [プライマリおよび接続専用の DNS サフィックスを追加する] および[プライマリ DNS サフィックスの親サフィックスを追加する] ● [以下の DNS サフィックスを順に追加する] ● [この接続の DNS サフィックス] |
| 「TCP/IP 詳細設定」画面:<br>● 「WINS」           | ● WINS アドレス                                                                                                   | ● WINS アドレス以外のすべ<br>ての項目                                                                                            |



| 画面                            | 登録される項目       | 登録されない項目                          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 「TCP/IP 詳細設定」画面:<br>● 「オプション」 | なし            | <ul><li>すべての項目が登録されません。</li></ul> |
| 「プリンタと FAX」画面                 | ● 通常使うプリンタの設定 | ● 通常使うプリンタ以外の<br>設定               |
| 「Windows ファイアウォー<br>ル」画面      | ● [全般]のすべての項目 | ● [例外]のすべての項目<br>● [詳細設定]のすべての項目  |





- 「ローカルエリアネットワーク (LAN)の設定」画面
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [ネットワークとインターネット接続] [インターネットオプション]をクリックする。
  - ② [接続] [LANの設定]をクリックする。



- ●「インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティ」画面
  - ① [スタート] [接続] [すべての接続の表示]をクリックする。
  - ② [ローカルエリア接続]をダブルクリックして、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]-[プロパティ]をクリックする。



- ●「TCP/IP 詳細設定」画面
  - ① [スタート] [接続] [すべての接続の表示]をクリックする。
  - ② [ローカルエリア接続]をダブルクリックして、[インターネットプロトコル (TCP/IP)]-[プロパティ]-[全般]-[詳細設定]をクリックする。



- ●「プリンタと FAX」画面
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プリンタとその他のハードウェア] [プリンタとFAX]をクリックする。

(通常使うプリンターに設定するときは、プリンターのアイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定]をクリックして**愛**を表示させます。)







- ●「Windows ファイアウォール」画面
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [セキュリティセンター]をクリックする。
  - ② [Windowsファイアウォール]をクリックする。
  - ③ [例外]または[詳細設定]をクリックする。



# ネットセレクターのその他の機能

#### ネットワーク設定内容のバックアップ/リストア



**▶**をクリックし、[ネットワーク設定をバックアップする]または[ネットワーク設定をリストアする]をクリックしてください。

バックアップ/リストアしたデータは、本機以外では使用しないでください。

- バックアップ
  - 現在登録されているネットワーク設定の内容は、C:\(\text{Program Files\(\text{Panasonic}\)}\)
     \(\text{YNSelect\(\text{Backup}\)}\)
     \(\text{Tryperson}\)
     \(\text{Frogram Files\(\text{Panasonic}\)}\)
     \(\text{Tryperson}\)
     \(\te
  - Backup フォルダーには TCP/IP 設定ファイル、LAN 設定ファイルが作成されます。 Backup フォルダーにバックアップファイルがある場合は、現在登録されているネットワーク設定の内容で上書きされます。
- リストア
  - バックアップ時の内容を取り込みます。
  - リストアすると、現在登録されているネットワーク設定の内容は上書きされ、バック アップしたときの状態になります。

#### ネットワーク設定の編集



- ネットワーク設定を複写する
  - 登録済みのネットワークの設定内容を複写します。
- ネットワーク設定名を変更する
  - 登録済みのネットワークの設定名を変更します。
- ネットワーク設定を削除する
  - 登録したネットワークの設定を削除します。
  - ネットセレクターへの登録だけが削除されます。他のソフトウェアによる接続や通信 には影響ありません。







#### お知らせ

タスクトレイのメニューからでも、バックアップ / リストアやネットワーク設定の編集ができます。(→ 175 ページ)
 メニューの項目をクリックしてください。



セットアップユーティリティは、コンピューターの動作環境(パスワードや起動ドライブなど)を設定するためのユーティリティです。以下の6メニューがあります。 「情報」、「メイン」、「詳細」、「セキュリティ」、「起動」、「終了」

# セットアップユーティリティを起動する





コンピューターの電源を入れる。または、Windowsを終了して再起動する。

コンピューターの起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に【F2】を押す。

パスワードを設定している場合は、左の画面が表示されます。パスワードを入力し、【Enter】を押してください。

スーパーバイザーパスワードを入力すると

セットアップユーティリティのすべての項目が設定できます。

#### ユーザーパスワードを入力すると

- ●「詳細」メニューと「起動」メニューでは:
  - 設定を参照することはできますが、変更はできません。
- ●「セキュリティ」メニューでは:
  - [登録された SD の解除]、[スーパーバイザーパスワード設定] は表示されません。
  - [起動時のパスワード]、[SD による起動]、[SD のセット方法]、[Setup Utility 表示]、[Boot First Menu]、[ユーザーパスワード保護] は表示されますが、設定はできません。
  - [ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている場合のみ、 ユーザーパスワードの変更ができます。ただし、ユーザーパスワードを 削除することはできません。
- ●「終了」メニューでは:
  - [デフォルト設定]が表示されません。
- 【F9】は使えません。



#### お知らせ

- セットアップユーティリティの画面を内部LCDと外部ディスプレイの両方に同時表示にすることはできません。
  - 【Fn】+【F3】を押して表示先を切り替えると、外部ディスプレイまたは内部LCDのどちらかに表示されます。
- パスワードを設定していて[起動時のパスワード]が[無効]になっている場合
  - コンピューター起動時:パスワードの入力は不要
  - セットアップユーティリティ起動時:パスワードの入力が必要。これにより、 セットアップユーティリティの内容が変更されるのを防ぐことができます。
- ●【F2】を押すタイミングが遅いとセットアップユーティリティは起動しません。その場合、Windowsを終了して起動し直してください。
- セットアップユーティリティを終了するとき
  - ①【Esc】を押す。
  - ② 終了方法の項目を選んで【Enter】を押す。
  - ③ [はい]を選んで【Enter】を押す。



#### 画面の見かたと使いかた



- A.【←】【→】を押してカーソルを移動させ、メニューを選ぶことができます。
- B. 選択できる項目が複数ある場合は【↑】【◆】を押して項目を選ぶことができます。選択された項目は色が変わります。
- C. 反転表示されている項目は【Enter】を押してサブメニューを表示させることができます。
- D. サブメニューが表示されているときは【♠】【♥】を押して項目を選ぶことができます。
- E. セットアップユーティリティの画面で、設定に使えるキーを表示しています。

#### 設定に使うキー

- ●【F1】: ヘルプを表示。(【F1】を再度押すと元の画面に戻る)
- ●【Esc】:「終了」メニューを表示。
- 【↑】【↓】: カーソルを上下に移動。(項目を選ぶときに使用)



- ●【◆】【→】: カーソルを左右に移動。(「情報」「メイン」「詳細」「セキュリティ」「起動」 「終了」の各メニューを選ぶときに使用)
- ●【F5】: 各項目の前候補を選択。(設定値の変更時に使用)
- ●【F6】: 各項目の次候補を選択。(設定値の変更時に使用)
- ●【Enter】: 各設定項目のサブメニューを表示。(【↑】【◆】で項目を選んだ後に使用)
- ●【F9】: 各項目の設定値を工場出荷時の値(パスワード、システム時間、システム日付を除く)に戻す。
- ●【F10】: 設定を保存して終了。



# 情報メニュー

#### (アンダーラインは工場出荷時の設定)

| 言語(Language)<br>● セットアップユーティリティの言語を選択します。                                          | English<br>日本語(Japanese)                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 機種品番<br>製造番号<br>CPU タイプ<br>CPU スピード<br>BIOS<br>電源コントローラー<br>メモリーサイズ<br>プライマリー マスター | 情報の表示・確認用<br>です。項目を選択し<br>たり変更することは<br>できません。 |
| セカンダリー マスター<br>●「メイン」メニューの [CD/DVD ドライブ電源] を [オフ] に設定しているときは、[電源オフ]<br>と表示されます。    |                                               |

機種品番の末尾がSおよびCの製品をお使いの方へ

情報メニューは機種によって異なります。付属の『ご使用の前に』をご覧ください。

# メインメニュー

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| システム時間<br>● 24 時間制です。<br>●【Tab】でカーソルの移動ができます。【F5】【F6】で数値の修正ができます。 | [xx:xx:xx]      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| システム日付<br>•【Tab】でカーソルの移動ができます。【F5】【F6】で数値の修正ができます。                | [xxxx/xx/xx]    |
| フラットパッド<br>• ホイールパッドを使う(有効)/使わない(無効)を設定します。                       | 無効<br><u>有効</u> |



(アンダーラインは丁場出荷時の設定)

| Fn/ 左 Ctrl キー                                                 | <u>標準</u><br>入れ換え |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| • 内部キーボードの【Fn】と【Ctrl】(左側)の機能を入れ換えず工場出荷時のまま使う(標                | 入れ換え              |
|                                                               |                   |
| 準) / 入れ換えて使う (入れ換え)を設定します。                                    |                   |
| • 入れ換えた場合、【Fn】と【Ctrl】(右側)のキーを押しながらもう一つのキーを押す操作は               |                   |
| できません。                                                        |                   |
| <ul><li>キー表面の印刷やキーそのものを入れ換えることはできません。</li></ul>               |                   |
| ディスプレイ                                                        | 外部ディスプレイ          |
| • Windows が起動するまでの表示先を設定します。                                  | 内部 LCD            |
| <ul><li>外部ディスプレイを接続していないときは、[外部ディスプレイ]を選んでいても、すべての情</li></ul> |                   |
| 報が内部 LCD に表示されます。Windows 起動後は、次の項目で設定した内容が有効になりま              |                   |
| す。                                                            |                   |
| [スタート] - [コントロールパネル] - [コントロールパネルのその他のオプション] - [Intel(R)      |                   |
| Extreme Graphics] - [ デバイス ]                                  |                   |
| 拡張表示                                                          | 無効                |
| • Windows が起動するまでの表示を拡張表示にする(有効) / しない(無効)を設定します。             | <u>有効</u>         |
| CD/DVD ドライブ電源                                                 | オフ                |
| • コンピューター起動時に、CD/DVD ドライブの電源を入れる(オン) / 入れない(オフ)を              | <u>オン</u>         |
| 設定します。                                                        |                   |
| • [オフ]に設定した場合:                                                |                   |
| • 次回起動時に、CD/DVDドライブから起動ができなくなります。また、Windowsが起動す               |                   |
| るまでディスクカバーを開くこともできません。CD/DVDドライブから起動(「起動」メ                    |                   |
| ニューで[CD/DVDドライブ]を優先)するときは、[オン]に設定してください。                      |                   |
| • ディスクがセットされた状態で休止状態からリジュームすると、リジュームするまでに約                    |                   |
| 20秒かかる場合があります。                                                |                   |
| CD/DVD ドライブ速度                                                 | 高速                |
| • CD/DVD ドライブの速度を速くする(高速) / 遅くする(中速)を設定します。                   | 中速                |
| CD/DVD ドライブ速度                                                 |                   |



# 詳細メニュー

#### お知らせ

● ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したとき、「詳細」メニューは変更できません。

(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| モデム • 内蔵モデムの機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。(外付けのモデムには働きません。)                                                                                                                              | 無効<br><u>有効</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| LAN  ● 内蔵 LAN の機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。(外付けの LAN カードには働きません。)                                                                                                                      | 無効 有効           |
| <ul> <li>LAN Boot 機能</li> <li>ネットワーク上のサーバーコンピューターから起動する機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。</li> <li>[LAN]が[有効]に設定されているときのみ設定できます。(内蔵 LAN にのみ働きます。内蔵無線 LAN や外付けの LAN カードなどには働きません。)</li> </ul> | 無効有効            |
| 無線 LAN  • 内蔵無線 LAN の機能を使用する(有効) / 使用しない(無効)を設定します。(外付けの無線 LAN カードには働きません。)                                                                                                             | 無効有効            |
| レガシー USB  • Windows が起動する前に、USB キーボードおよび USB フロッピーディスクドライブをコンピューターに認識させる機能を使用する(有効)/使用しない(無効)を設定します。                                                                                   | 無効有効            |



# セキュリティメニュー

#### お知らせ

- ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動した場合
  - [登録されたSDの解除]、[スーパーバイザーパスワード設定]は表示されません。
  - [起動時のパスワード]、[SDによる起動]、[SDのセット方法]、[Setup Utility表示]、 [Boot First Menu]、[ユーザーパスワード保護]は表示されますが、設定はできません。
  - ユーザーパスワードは[ユーザーパスワード保護]が[保護しない]に設定されている ときのみ変更できます。ただし、ユーザーパスワードを削除することはできませ ん。
  - [SDによる起動]、[SDのセット方法]、[登録されたSDの解除]は、SDメモリーカードが登録されているときのみ表示されます。( → 102ページ )

#### (アンダーラインは工場出荷時の設定)

| () > 1 > 1 >                                                                                                                                                             |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 起動時のパスワード  ● コンピューター起動時にスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードの入力を必要とする(有効)/必要としない(無効)を設定します。                                                                                         | 無効 有効                     |
| SD による起動                                                                                                                                                                 | 禁止許可                      |
| SD のセット方法  • コンピューター起動時のパスワード入力の代わりに SD メモリーカードを使う場合、カードのセット方法を[セットしたまま]または[セットして抜く]に設定します。  • [SD による起動]が[許可]に設定されているときのみ設定できます。  • [起動時のパスワード]が[無効]に設定されているときは設定できません。 | <u>セットしたまま</u><br>セットして抜く |
| 登録された SD の解除  • 現在登録されているすべての SD メモリーカードが、コンピューター起動時のパスワード入力の代わりに使えなくなるよう登録を解除します。                                                                                       | サブメニュー表示                  |



(アンダーラインは工場出荷時の設定)

| () )                                                                                                                                                                               | 714上场山内时仍改足)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| スーパーバイザーパスワード設定 • セットアップユーティリティの設定を他の人に変更されたくないとき設定します。また、コンピューターも起動されたくない場合は、スーパーバイザーパスワードを設定した後、[起動時のパスワード]を[有効]に設定してください。                                                       | サブメニュー表示             |
| Setup Utility 表示  • コンピューター起動後すぐに表示される「Panasonic」起動画面の下に [Press F2 for Setup/F12 for LAN] というメッセージを表示させる(有効) / 表示させない(無効)を設定します。                                                   | 無効有効                 |
| Boot First Menu  • 「起動時のメニュー」を表示させる(有効) / 表示させない (無効)を設定します。(→ 194 ページ)                                                                                                            | 無効<br><u>有効</u>      |
| ユーザーパスワード保護  ● ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動したときに、ユーザーパスワードの変更を許可する(保護しない)/許可しない(保護する)を設定します。                                                                                         | <u>保護しない</u><br>保護する |
| ユーザーパスワード設定  • 本機を複数の人でお使いになるときなどに設定します。 例えば、コンピューターを管理する人がスーパーバイザーパスワードとユーザーパスワードを設定し、他の利用者へはユーザーパスワードだけを知らせておくようにします。こうすることにより、他の利用者に対して、セットアップユーティリティの変更を制限することができます。(→ 185ページ) | サブメニュー表示             |
| <ul><li>スーパーバイザーパスワードが設定されているときのみ設定できます。</li></ul>                                                                                                                                 |                      |

機種品番の末尾がP、SおよびCの製品をお使いの方へ

セキュリティメニューは機種によって異なります。付属の『ご使用の前に』をご覧ください。



# 起動メニュー

オペレーティングシステムを起動するデバイスの優先順位(上から順に優先)を設定します。優先順位を 1 つ上げる場合は、【 $\uparrow$ 】【 $\checkmark$ 】でデバイスを選択して【f6】を押す。優先順位を 1 つ下げる場合は、【 $\uparrow$ 】【 $\checkmark$ 】でデバイスを選択して【f5】を押す。

● 起動できる別売りのフロッピーディスクドライブについては、付属の『ご使用の前に』 をご覧ください。

+フロッピー ドライブ \*1\*2

+ ハードディスク ドライブ \*2

CD/DVD ドライブ

LAN

\*2 「+」表示の項目を選んで【Enter】を押すと、接続されている機器(内蔵を含む)の名称が表示されます。(もう一度【Enter】を押すと、表示が元に戻ります。)
【Ctrl】+【Enter】を押すと、フロッピーディスクドライブおよびハードディスクドライブの

両方の名称が表示されます。

#### お知らせ

- ●「メイン」メニューの[CD/DVDドライブ電源]を[オフ]に設定しているときは、CD/ DVDドライブから起動できません。また、Windowsが起動するまでディスクカバー を開くこともできません。
- ユーザーパスワードでセットアップユーティリティを起動した場合、「起動」メニューは変更できません。
- オペレーティングシステムを起動するデバイスは、コンピューター起動時にも選択することができます。電源を入れ、「Panasonic」起動画面が表示されたらすぐに【Esc】を押すと、デバイスを選択する「起動時のメニュー」が表示されます。セットアップユーティリティの「起動」メニューの設定を変更すると、「起動時のメニュー」の表示も変更されます。

「起動時のメニュー」は、「セキュリティ」メニューの[Boot First Menu]が[有効]に設定されているときのみ表示させることができます。

<sup>&</sup>lt;sup>\*1</sup> フロッピーディスクドライブが接続されていない場合、「+」は表示されません。



# 終了メニュー

| 設定を保存して終了   | 設定内容を保存して終了します。                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 設定を保存しないで終了 | 設定内容を保存しないで終了します。                                                                                                                                                                                               |
| デフォルト設定     | セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻します。 ・ 工場出荷時の設定に戻すと、連動して無線 LAN の電源が入ります。無線 LAN の電源を切る必要がある場合は、Windows を起動して、無線 LAN 切り替えユーティリティで電源を切ってください(→ 147ページ)。なお、802.11a の設定は変更されません。802.11a を無効に設定していた場合は、802.11a は無効の設定が保持されます。 |
| 設定を戻す       | 変更前の設定に戻します。                                                                                                                                                                                                    |
| 設定を保存する     | 設定内容を保存します。                                                                                                                                                                                                     |
| バッテリー残量表示補正 | バッテリー残量表示を補正します。(→ 36ページ)                                                                                                                                                                                       |

機種品番の末尾がSおよびCの製品をお使いの方へ 終了メニューは機種によって異なります。付属の『ご使用の前に』をご覧ください。

# 画面全体のアイコンなどを拡大表示する



画面上の文字やアイコン、タイトルバー、マウスカーソルなどが小さくて見えにくいときは、「フォントサイズ拡大」を使って、画面表示を [通常のサイズ][大きいサイズ][特大のサイズ]に切り替えることができます。

- Internet Explorer<sup>\*1</sup> で、インターネット接続中に表示される画面<sup>\*1</sup> の文字や、Outlook Express で送受信したメールの文字<sup>\*1</sup>、メール作成中の文字<sup>\*1</sup> も、「フォントサイズ拡大」の設定に応じて切り替わります。
- 工場出荷時は、「通常のサイズ」に設定されています。
- \*1 ホームページや HTML メールによっては、文字の大きさが変わらない場合があります。

#### お知らせ

- ディスプレイの解像度を1024 x 768ドットよりも低く設定している場合は、「フォントサイズ拡大」が起動しません。
- 拡大表示すると、メニューなどの一部が隠れて見えなくなることがあります。その場合は、カーソルをメニュー上に移動させてポップアップを表示させたり、画面をスクロールするなどしてください。
- サイズを変更するときは、「フォントサイズ拡大」以外のアプリケーションソフトは すべて閉じてください。
- 1 [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [フォントサイズ拡大]をクリックする。
- 2 [通常のサイズ]、[大きいサイズ]、[特大のサイズ]の中から表示する サイズをクリックする。
- 3 確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリックする。 設定した画面表示になります。





画面上の文字や画像などが小さくて見えにくいとき、虫めがねを使うように画面の見たい 部分を拡大表示することができます。

また、別途マイクロソフト社のアプリケーションソフト Microsoft<sup>®</sup> Office Excel がインストールされている場合、Excel のセルの内容を大きく表示することができます。(→ 200ページ)

● ズームビューアーをはじめて操作するときは、スタートメニューから起動する必要があります。

# ズームビューアーを使う

#### 起動する





[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [ズームビューアー]をクリックする。

- 次回、Windows を起動したとき、自動的にズームビューアーを起動させたい場合: [スタートアップに登録する]にチェックマークを付ける。 登録するかしないかは、あとで設定を変えることができます。
- 次回、ズームビューアーを起動したとき、確認画面を表示させたくない場合: [次回からこのダイアログを表示しない]にチェックマークを付ける。





[OK]をクリックする。

● 画面右下のタスクトレイに「ズームビューアーアイコン」● が表示されます。



#### 拡大表示する



ing the battery while the computer is powered off is reconsiders cover is on, the battery temperature rises due to the effects of heat tro

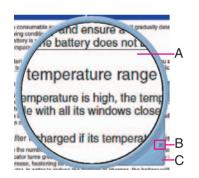

#### 【Alt】を押しながら右クリックする。

- カーソルのある位置が拡大表示されます。
- 画面右下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」 をダブルクリックするか、 を右クリックしてメニューから [表示する]をクリックしても拡大表示されます。(→ 199ページ)

#### 3 拡大表示を操作する。

- A. 拡大表示ウィンドウ:この部分をドラッグすると、拡大表示される部分が移動 します。
- B. **図**( 非表示ボタン ): クリックすると拡大表示ウィンドウが消えます。
  - 拡大表示の範囲外でクリックしたり、もう一度【Alt】を押しながら右クリックしても拡大表示ウィンドウが消えます。
- C. サイズ変更:この部分をドラッグすると、拡大表示ウィンドウを拡大 / 縮小することができます。
  - 画面の解像度により、拡大 / 縮小できる大きさは異なります。

#### お知らせ

- 拡大表示する瞬間(例えば【Alt】を押しながら右クリックした瞬間)の画面を拡大表示します。このため、拡大表示したあとで、画面が変化しても拡大表示ウィンドウには反映されません。
  反映するには、拡大表示ウィンドウ(A)をクリックしてください。
- アプリケーションソフトによっては、正しく拡大表示できない場合があります。



# ズームビューアーの設定





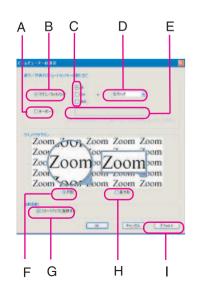

画面右下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」<br/>

「<br/>
しゅうする。

[設定]をクリックする。

<u>拡大表示ウインドウを表示するとき / 消すときの操作方法を変更する</u> 外部マウスやホイールパッド、キーボードを使って拡大表示ウィンドウを表示する際のキーの組み合わせを設定します。

- 外部マウス / ホイールパッドを使う場合
- ① [マウス/タッチパッド](B)をクリックする。
- ②【Alt】、【Ctrl】、【Shift】の中から組み合わせるキーをクリックしてチェックマークを付ける。(【Alt】+【Ctrl】など、複数キーの組み合わせ可能) (C)
- ③ ②で選んだキーとの組み合わせを、右クリックにするか左クリックにするかを 選ぶ。(D)
- キーボードを使う場合
- ① [キーボード](A)をクリックする。
- ② エディットボックス(E)をクリックし、ショートカットに使うキーを押す。(例:【Alt】+【Z】、【Alt】+【Ctrl】+【Z】など)

<u>ウィンドウのデザインを変更する</u> [円形] (F) または[長方形] (H) を選びます。

Windowsの起動と同時にズームビューアーを起動する [スタートアップに登録する] ( G ) にチェックマークを付けます。

<u>ズームビューアーの設定をデフォルト(工場出荷時の設定)に戻す</u> [デフォルト](I)をクリックします。

3 [OK]をクリックする。





#### 拡大表示の倍率を2倍にするか3倍にするか選ぶ

● 画面右下のタスクトレイの「ズームビューアーアイコン」 (AB) を右クリックし、[2 倍拡大] または [3 倍拡大] をクリックします。

## Excelのセルの文字を拡大表示する



Excel のセルの文字を拡大表示する場合、拡大表示に加えて「Excel テキスト表示」機能を使うことができます。

「Excel テキスト表示」機能は、拡大表示ウィンドウの中央にあるセルの文字を右図のようなウィンドウ(A: テキスト表示ウィンドウ)に大きく表示する機能です。

#### 「Excelテキスト表示」機能を設定する



画面右下のタスクトレイの「ズームピューアーアイコン」<mark>個</mark>を右クリックする。



<mark>2</mark> [Excelテキスト表示]にチェックマークを付ける。

(工場出荷時はチェックマークが付いています。) チェックマークを外すと、テキスト表示ウィンドウは表示されません。

#### お知らせ

- 以下の場合、テキスト表示ウィンドウは表示されません。
  - お使いのExcelが、Microsort<sup>®</sup> Office Excel 2000 / Microsort<sup>®</sup> Office Excel 2002 / Microsort<sup>®</sup> Office Excel 2003以前のバージョンの場合 (「Excelテキスト表示」機能は、上記以前のバージョンには対応していません。)
  - セル以外(テキストボックス、コメント、グラフなど)の文字の場合



- 印刷プレビュー画面の場合
- テンプレートを使用してファイルを新規作成し、そのファイルを保存していない 状態 (保存するとテキスト表示ウィンドウが表示されます。)
- 複数のウィンドウで、同じ名前のファイルを開いているときは、テキスト表示ウィンドウが表示されない場合があります。
  - また、ファイルによってもテキスト表示ウィンドウが表示されない場合があります。
- テキスト表示ウィンドウで表示される文字は、一番手前に表示されているExcelファイル(選択されているExcelファイル)の拡大表示ウィンドウの中央にあるセルの文字です。
- セルからはみ出した文字上にカーソルがあった場合は、テキスト表示ウィンドウは表示されません。はみ出した文字が格納されているセル上にカーソル(拡大表示ウィンドウの中央部分)を移動させてください。

# 起動 / 終了 / スタンバイ・休止状態のQ&A



# 電源が入らない/バッテリー状態表示ランプが点灯しない

- ACアダプターまたは十分に充電されたバッテリーパックが正しく取り付けられているか 確認してください。
- AC アダプターとバッテリーパックを取り付け直してください。
- バッテリーパックのラッチ(取り付け/取り外しのときに手動でロックするラッチ)
  が、ロック(△)の方向にあり、しっかりと固定されていることを確認してください。

# コンピューターが起動しない

- 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してください。
  - USB 機器を接続している場合は、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで [レガシー USB]を[無効]に設定してください。(→ 191ページ)
  - 周辺機器を取り外すと起動できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器のメーカーにお問い合わせください。
- 以下の手順で、セーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。
  - ① コンピューターの電源を入れ、「Panasonic」起動画面が消えたとき(パスワード $^{*1}$ 設定時はパスワード入力後)に【**F8**】を押し続ける。
  - ②「Windows拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離し、【♠】【▶】で [セーフモード]を選んで、【Enter】を押す。 以降、画面に従って操作してください。
- <sup>\*1</sup> セットアップユーティリティで設定したスーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワード
- 電源状態表示ランプが点灯している場合は、電源スイッチを4秒以上スライドして電源を切った後、再度電源を入れてください。
- セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。

# ビープ音(ピーピー)が鳴り、「増設RAMモジュールエラーです」 または「標準RAMのエラーです」と表示される

- ●「増設 RAM モジュールエラーです」と表示された場合は、RAM モジュールが正しく取り 付けられていません。電源を切り、推奨品の RAM モジュールであることを確認し、正 しく取り付け直してください。
- ●「標準 RAM のエラーです」と表示された場合は、ご相談窓口にご相談ください。



# SDメモリーカードでWindowsにログオンできない

● Windows のユーザー名とパスワードが、SD メモリーカードに正しく設定されていない ため、SD メモリーカードでログオンできません。

SD メモリーカードを使わずに Windows のユーザー名とパスワードを入力してください。

ログオンした後、以下のいずれかの操作で、同じユーザー名とパスワードを Windows と SD メモリーカードに設定してください。

- [SD カード設定] で SD メモリーカード側の設定を変更する。
- [コントロールパネル] で Windows のログオンユーザーおよびログオンパスワードを変更する。

変更方法は、「SD メモリーカードによるセキュリティ機能」( $\rightarrow$  100 ページ) および「Windows のログオンパスワードを設定する」( $\rightarrow$  57 ページ) をご覧ください。

# Administratorのユーザーアカウントでログオンしたい

● Windows のセットアップ後にユーザーアカウントを作成すると、Windows のセットアップ時に作成した「Administrator」のアカウントはログオン画面に表示されません。「Administrator」のアカウントでログオンするには、ログオン画面で【Ctrl】+【Alt】+【Del】を2回押し、[ユーザー名]に[Administrator]と入力して、パスワードを設定していた場合はパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。

# フロッピーディスクから起動できない

- パナソニック製外部 FDD (品番:CF-VFDU03J) を接続しているか確認してください。 他のフロッピーディスクドライブからは起動できません。
- 起動用ディスクが正しくセットされているか確認してください。
- セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシーUSB]が[有効]に設定されているか確認してください。(→ 191ページ)
- コンピューターの電源を切り、外部 FDD を接続しなおしてください。

# 起動 / 終了 / スタンバイ・休止状態のQ&A



# 「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された

- システムを起動できないフロッピーディスクが、フロッピーディスクドライブにセット されていないか確認してください。セットされている場合は、取り出してから、何か キーを押してください。
- USB 機器を接続している場合は、USB 機器を取り外すか、セットアップユーティリティの「詳細」メニューで[レガシーUSB]を[無効]に設定してください。(→ 191 ページ)
- すべての項目を確認しても同じメッセージが表示される場合、ハードディスクに何らかの問題が発生していることがあります。 再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。 (⇒『取扱説明書』「再インストールする」)

# Windowsの起動が遅い

- セットアップユーティリティの設定を工場出荷時に戻してください。\*1
- お買い上げ後にインストールした常駐ソフトウェアがある場合は、そのソフトウェアの 常駐を解除してください。
- メモリーを増設すると改善される場合があります。\*1
- \*1 動作は使用するアプリケーションソフトに依存することもあり、すべての動作が改善されるわけではありません。あらかじめご了承ください。

# スタンバイ・休止状態にならない

- 周辺機器を接続している場合は、周辺機器を取り外してから、スタンバイ・休止状態にしてください。それでもスタンバイ・休止状態にならない場合は、コンピューターを再起動してください。
- スタンバイ・休止状態に入るとき、1~2分程度かかる場合があります。そのままお待ちください。
- モデムで通信しているときは、スタンバイ状態にならない場合があります。 通信が終わってからスタンバイ状態にしてください。 操作ができなくなった場合は、電源スイッチを 4 秒以上スライドして強制的に電源を 切ってください。

## 起動/終了/スタンバイ・休止状態のQ&A



● 内部 LCD を閉じているときは、システムスタンバイ・システム休止状態 \*1 にならない場合があります。

システムスタンバイ・システム休止状態を働かせるためには、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [フラットパッド]を [無効]に設定してください。
(→ 189ページ)

- \*1 一定時間経過すると自動的にスタンバイ・休止状態にする機能
- 工場出荷時の設定では、B's CLiP でフォーマットしたディスクが CD/DVD ドライブに セットされている場合(画面右下のタスクトレイに「B's CLiP アイコン」 び表示され ている場合)は、スタンバイ・休止状態(システムスタンバイおよびシステム休止状態 を含む)にすることができません。

を右クリックし、[取り出し]をクリックしてディスクを取り出してください。

# スタンバイ・休止状態からリジューム(復帰)しない/時間がかかる

- 以下の操作を行った可能性があります。
  - スタンバイ状態のとき、AC アダプターおよびバッテリーパックを取り外した。または、周辺機器の取り付け / 取り外しを行った。
  - 電源スイッチを4秒以上スライドし強制終了した。 電源スイッチをスライドして電源を入れてください。保存していないデータは失われます。
- セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [CD/DVD ドライブ電源] を [オフ] に 設定している場合、CD/DVD ドライブにディスクがセットされた状態で休止状態からリ ジュームすると、リジュームするまでに約 20 秒かかる場合があります。そのままお待ちください。

# 電源が切れない(Windowsが終了しない)

- 周辺機器を接続している場合は、取り外してから終了してください。 周辺機器を取り外すと終了できた場合は、周辺機器の問題が考えられます。周辺機器の メーカーにお問い合わせください。
- ●「応答がない」の項目も確認してください。(→ 214ページ)
- アプリケーションソフトをインストールしたら Windows が終了しなくなった場合は、[スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックし、インストールしたアプリケーションソフトを削除してください。

# 起動 / 終了 / スタンバイ・休止状態のQ&A



削除すると終了できた場合は、アプリケーションソフトのメーカーにお問い合わせください。

- ディスクのエラーチェックを行ってください。
  - ① [スタート] [マイコンピュータ]をクリックし、[ローカルディスク(C:)]を 右クリックして、[プロパティ]をクリックする。
  - ② [ツール]をクリックして、[チェックする]をクリックする。
  - ③「チェックディスクのオプション」で[ファイルシステムエラーを自動的に修復する]と[不良セクタをスキャンし、回復する]にチェックマークを付け、[開始]をクリックする。

チェックディスクにかかる時間は、「チェックディスクのオプション」の設定により異なります。

チェックディスクを行っても解決できない場合は、再インストールを行い、ハードディスクをお買い上げ時の状態に戻してください。(⇒『取扱説明書』「再インストールする」)

# パスワード/メッセージのQ&A



# パスワードを入力しても再度入力を求められる

- キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 ①ランプが点灯している場合は、【NumLk】を押してテンキーモードを解除して入力 してください。
- キーボードがキャップスロックになっている可能性があります。 □ ランプが点灯している場合は、【Shift】を押しながら【Caps Lock】を押して キャップスロックを解除して入力してください。

# 「パスワードを入力してください」が表示された



● スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを入力してください。スーパー バイザーパスワードを忘れてしまった場合は有償での修理が必要となります。ご相談窓 口にご相談ください。

# 「NumLockがオンになっています」が表示された

● テンキーモードを使用しない場合は、【NumLk】を押してテンキーモードを解除してください。(→ 27ページ)

# スタンバイ・休止状態からのリジューム時に「パスワードを入力してください」が表示されない

- セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューでパスワードを設定し、[起動時のパスワード]を[有効]に設定していても、スタンバイ・休止状態からリジュームしたときはセットアップユーティリティで設定したパスワード入力は要求されません。以下の手順で、Windows のパスワードを設定し、Windows のパスワード入力が必要となるように設定してください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [ユーザーアカウント]をクリックし、変更するアカウントをクリックして、パスワードを設定する。

## パスワード/メッセージのQ&A



② [コントロールパネル] - [パフォーマンスとメンテナンス] - [電源オプション] - [詳細設定]をクリックし、[スタンバイから回復するときにパスワードの入力を求める]をクリックしてチェックマークを付ける。

# コンピューターの管理者のパスワードを忘れた

- パスワードリセットディスクを作成しているかどうか確認してください。
  - 作成していた場合: パスワードの入力に失敗すると、メッセージが表示されます。メッセージに従って、 パスワードを再設定してください。
    - 作成していなかった場合: 再インストールしてハードディスクをお買い上げ時の状態に戻した後(⇒『取扱説明書』「再インストールする」) Windows をセットアップしてパスワードを設定し直してください。

# Windowsが起動せず、数字またはメッセージが表示された

- システムの起動エラーです。付属の『困ったときの Q&A』「エラーコードが表示されたら」の内容に従って操作してください。
- ●「Remove disks or other media. Press any key to restart」が表示された場合:→ 204 ページ



# ネットワークを利用するプログラムが動作しない ファイルやプリンターが共有できない



●「Windows セキュリティセンター」の「ファイアウォール(Windows ファイアウォール)」が<u>有効</u>に設定されているため、動作しないまたは共有できない可能性があります。 有効に設定されていると、ウィルスなどからの被害は軽減されますが、動作しないプログラムなどがあります。

プログラムを使用するまたはファイルやプリンターを共有するには:

Windows ファイアウォールの設定で例外に登録することで、Windows ファイアウォールの影響を受けずにプログラムなどを使用できます。(Windows ファイアウォールを無効にする必要はありません。)

ただし、例外に登録すると、ウィルスなどの被害を受ける可能性もでてきます。例外に 登録するプログラムについては、プログラムの開発元などに安全性を確認してから登録 してください。

- ① [スタート] [コントロールパネル] [セキュリティセンター] [Windowsファイアウォール]をクリックする。
- ② [例外]をクリックする。
- ③ <u>ネットワークゲームなどのプログラムを例外にする場合</u>: [プログラムの追加]をクリックし、プログラムをクリックして[OK]をクリック する。

特定のポートに対するアクセスを例外にする場合: [ポートの追加]をクリックし、ポートを設定して[OK]をクリックする。 ファイルやプリンターを例外にする場合:

[ファイルとプリンタの共有]にチェックマークを付ける。

④ 例外に登録する項目にチェックマークが付いていることを確認し、[OK]をクリックする。

# Windowsファイアウォールは有効にしておく必要がありますか?

● Windows ファイアウォールとは、外部ネットワーク (インターネットなど)経由の不正なアクセスからコンピューターを保護するためのセキュリティ機能です。 外部ネットワークとの間でやりとりされるデータを規制して、認められているデータ以外は通過できないようにする働きをします。ウィルスなどからの被害を軽減するには、有効のままお使いいただくことをおすすめします。  市販のファイアウォールソフトウェアを追加でインストールしている場合は、Windows のファイアウォール機能を干渉して問題が発生する場合がありますので、Windows の ファイアウォールの設定は無効にしておくことをお勧めします。 詳細については、インストールしているファイアウォールソフトウェアの説明書などで ご確認ください。

# 自動更新を有効にすると、すべての更新がダウンロード(またはインストール)されますか?

● 自動的にダウンロード(またはインストール)されるのは、Windows Update の優先度 の高い更新プログラムのみです。 比較的重要度が低い、インストール可能なプログラムは自動的にダウンロード(または インストール)されません。定期的に更新プログラムが提供されていないか確認してく ださい。

# セキュリティセンターの警告機能が働かない

● 会社などのネットワークでドメインに参加している場合は働きません。

# Webページの表示がおかしい(表示されない、真っ白で表示される、広告やログオンなどのポップアップが表示されない)

● Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載では、Web 上のコンテンツに対するセキュリティ機能が強化されています。 その一つに「ポップアップブロック機能」があり、この機能により Web ページが表示されなくなる場合があります。

Internet Explorer で正しく表示できないなど、問題が起きた場合は、アドレスバーの下に表示されるメッセージウィンドウ(情報バーと呼びます)の内容をご確認ください。情報バーは、Internet Explorer が制御した情報を表示します。

•「ポップアップがブロックされました」と表示された場合: メッセージをクリックし、「ポップアップを一時的に許可」をクリックする。 ブロックされたポップアップが一時的に表示されます。











- •「ActiveX コントロールが必要 ...」と表示された場合:
  - ① メッセージをクリックし、「ActiveXコントロールのインストール」をクリックする。
  - ②「セキュリティの警告」画面の「名前」と「発行先」を確認し、安全であることが確認できたらインストールする。
- 情報バーも見つからない場合:
   安全なページであることを確認の上、【Ctrl】を押しながら Web ページのリンクをクリックしてください。ポップアップブロック機能が一時的に無効になります。

# Outlook ExpressでHTML電子メールの画像が表示されない

● Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載では、 HTML 電子メールの画像表示をブロックする機能があります。 HTML 電子メールの画像を表示するには、発信元のサーバーへアクセスする必要があり、コンピューターに問題を引き起こすものがあります。 このような画像を表示させないことで、ウィルスなどからの被害を軽減することができます。

画像を表示するには:

画像が安全なものであることを確認の上、「… 画像がブロックされています …」と表示されている部分をクリックします。一時的に表示することができます。

# Outlook Expressで添付ファイルが取り込めない(保存されない)

● Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載では、Outlook Express で受信したメールに、「.exe」や「.scr」などの拡張子を含んだファイル(安全でない可能性があるファイル)が添付されている場合、ファイルをプロックします。

ファイルを取り込むには:

ファイルが安全であることを確認してください。その後、[ツール]-[オプション]-[セキュリティ]をクリックし、[ウィルスの可能性がある添付ファイルを保存したり開いたりしない]をクリックしてチェックマークを外してください。

# Windowsの動作が遅い

「Windows の起動が遅い」の項目も確認してください。(→ 204ページ)



- アプリケーションソフトをインストールしたら遅くなった場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、インストールしたアプリケーションソフトを削除してください。
- ディスクデフラグを実行してください。 ディスクデフラグは時間がかかる場合があります。(かかる時間は、ドライブの容量な どにより異なります。)
  - デフラグとは

ハードディスクに繰り返し書き込みや書き換えを行っていると、ファイルが分断されて保存されることがあります。この分断化が進むと、読み込みや書き換えに時間がかかるようになります。ディスクデフラグとは、この分断化されたファイルを最適な順番に並び替え、読み込みや書き込みを早くできるようにする機能です。

- ディスクデフラグの方法
  - ① [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [システムツール] [ディスクデフラグ]をクリックする。
  - ② ディスクデフラグを行うドライブ (ボリューム)をクリックし、[分析]をクリックする。
  - ③「ディスクデフラグツール」画面で[最適化]をクリックする。 最適化が始まります。そのままお待ちください。
  - ④「最適化が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックする。
- ストリーミング再生時などに動作が遅くなる場合は、次の手順で画面の色数を変更してください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の [コントロールパネルのその他のオプション] - [Intel(R) Extreme Graphics] -[デバイス]をクリックする。
  - ② [色]を変更し、[OK]をクリックする。

# ホイールパッドユーティリティを使ってスクロールできない

- [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [ホイールパッドユーティリティの設定] [全般設定]をクリックし、[ホイールパッド機能を使用する] にチェックマークが付いていることを確認してください。
- 横方向のスクロールができない場合は、上記手順の[全般設定]で[横スクロール機能を使用する]にチェックマークが付いていることを確認してください。
- [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic]をクリックしても[ホイールパッドユーティリティの設定] が表示されない場合は、[スタート] [コントロールパネル] [プロ



グラムの追加と削除]をクリックし、[ホイールパッドユーティリティ]が表示されているか確認してください。

- 表示されていない場合:
   ホイールパッドユーティリティをインストールする必要があります。
   [スタート]-[ファイル名を指定して実行]をクリックし、「c:¥util¥wheelpad ¥setup.exe」と入力して[OK]をクリックしてください。
   以降、画面の指示に従ってインストールしてください。
- 表示されている場合: [ホイールパッドユーティリティ]をクリックし、[変更と削除]をクリックして削除 してください。その後、上記「表示されていない場合」の手順でインストールしてく ださい。
- アプリケーションソフトにより縦横スクロールのどちらか一方にしかスクロールできない画面では、ホイールパッドの操作に関係なく、できる方向にしかスクロールしません。(例えば、横スクロールだけができる画面のときに縦スクロールを行っても横スクロールになります。)

# アプリケーションソフトなどが正しく動作しない

- ユーザーの簡易切り替え機能を使って別のユーザーに切り替えると、以下のような問題 が起きる場合があります。
  - アプリケーションソフトが正しく動作しない
  - •【Fn】とのキーの組み合わせが動作しない
  - 画面の設定ができない
  - 無線 LAN が使えない
  - B's CLiP のアイコンが画面右下のタスクトレイに表示されず、CD-RW ディスクに書き込みができない

このような場合は、簡易切り替え機能を使わずに、すべてのユーザーをログオフした 後、再度ログオンして操作してください。それでも正しく動作しない場合は、コン ピューターを再起動してください。

- お買い上げ後にインストールしたアプリケーションソフトが Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載に対応していない場合があります。アプリケーションソフトのメーカーのホームページなどで対策などを確認してください。
- ◆ ネットワークを利用するアプリケーションソフトやプログラムの場合は、「ネットワークを利用するプログラムが動作しない」の項目もご覧ください。(→ 209ページ)



# 応答がない

- 入力待ち画面 (起動時のパスワード入力画面など) が別のウィンドウで隠れていませんか?【Alt】+【Tab】を押して表示されている画面を確認してください。
- ●【Ctrl】+【Shift】+【Esc】を押してタスクマネージャを起動し、応答のないアプリケーションソフトを終了してください。
- 電源スイッチを 4 秒以上スライドして電源を切った後、再度電源を入れてください。 Windows は正常に動作したが、アプリケーションソフトが起動しない場合は、[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、動作しないアプリケーションソフトを削除してから、再度アプリケーションソフトをインストールしてください。

# Windows<sup>®</sup> Media Playerで動画ファイルが再生できない

● 再生しようとすると、「コーデックが必要」と表示されましたか? 一部の動画ファイルでは、標準でインストールされていないコーデックを使用するもの があります。その場合は、インターネットに接続してから動画ファイルを再生すると、 自動的にコーデックがダウンロードされて再生できるようになる場合があります。

# バッテリーのQ&A



# バッテリーの駆動時間がカタログでの時間と違う

- カタログや『取扱説明書』に記載されているバッテリーの駆動時間は、JEITA バッテリー動作時間測定法 (Ver.1.0)<sup>\*1</sup> にもとづき測定された数値です。バッテリーの駆動時間は使用環境によって異なります。
- \*1 JEITA バッテリー動作時間測定法(Ver.1.0)の詳細な設定方法は、JEITA のホームページ (http://it.jeita.or.jp/mobile/) をご覧ください。

# バッテリー状態表示ランプが赤色に点灯している

は充電回路の故障が考えられます。

● バッテリーの残量が少なくなっています。(残量約9%以下) AC アダプターを接続してバッテリー状態表示ランプがオレンジ色に変わったら、そのままお使いください。AC アダプターがない場合は、すぐにデータを保存し、Windowsを終了してください。その後、十分に充電されたバッテリーパックに交換してから電源を入れてください。

# バッテリー状態表示ランプが点滅している

- 赤色に点滅している場合: すぐにデータを保存し電源を切った後、バッテリーパックと AC アダプターを本体から 取り外し、取り付け直してください。 それでも赤色に点滅する場合は、ご相談窓口にご相談ください。バッテリーパックまた
- オレンジ色に点滅している場合: バッテリーパック内部の温度が充電可能な範囲外のため、一時的に充電できない状態です。温度が充電可能な範囲内になると自動的に充電が始まります。そのままお使いください。

# カーソルのQ&A



## カーソルが動かない

- セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]が[有効]に設定されているか確認してください。(→ 189ページ)
- 以下の手順で外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください。インストールされている場合、ホイールパッドが使えないことがあります。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ ]をクリックする。
  - ② [マウスとそのほかのポインティングデバイス]をダブルクリックする。 [Synaptics PS/2...]以外の名前が表示されている場合、外部マウスのドライ バーがインストールされています。削除した後、コンピューターを再起動して ください。
- キーボードを操作してコンピューターを再起動してください。
   【意】、【U】の順に押し、【→】【←】【↑】【↓】で[再起動]を選んで【Enter】を押します。
   キーボードで操作できない場合は、「応答がない」をご覧ください。(→ 214 ページ)

# カーソルが勝手に動く

- ホイールパッドの感度を調節してください。感度の調節は、「ホイールパッドに触れたときの感度を調節する」(→ 18ページ)をご覧ください。
- ◆ 外部マウスのドライバーがインストールされていないことを確認してください。(上記の「カーソルが動かない」の手順①と②をご覧ください。)

# 接続したマウスのカーソルが動かない

- マウスが正しく接続されているか確認してください。
- 接続したマウスのドライバーをインストールしてください。
   マウスのドライバーについては、マウスのメーカーにお問い合わせください。
   (最新のバージョンが提供されている場合があります。)
   ドライバーをインストールしても動作しない場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。(→ 189 ページ)

#### カーソルのQ&A



# スクロールできない

●「使用中の操作に関する Q&A」の「ホイールパッドユーティリティを使ってスクロールできない」の項目を確認してください。(→ 212 ページ)

# 画面表示のQ&A

#### 画面が暗い/暗くなった

- ●【Fn】+【F2】を押してください。明るくなります。
- AC アダプターを抜くと暗くなった場合:

本機は、AC アダプターを接続している時と接続していない時の明るさを別々に覚えています。AC アダプターを接続していないときに、【Fn】+【F2】を押して明るくすると、その明るさが保持され、次に AC アダプターを抜いたときも調整した明るさになります。

(明るくすると、バッテリー駆動時間が短くなります。)

## 緑、赤、青のドットが残る/正しい色が表示されないドットがある (常時点灯、画素(ドット)欠けなど)

● これは、故障ではありません。

カラー液晶ディスプレイは精度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯(緑、赤、青色)するものがあります。これは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。(有効画素が 99.998 % 以上、画素欠け等が 0.002 % 以下の場合は、故障ではありません。)

#### 画面に何も表示されない

- 省電力機能が働いていないか確認してください。
  - 電源状態表示ランプが点灯している場合:

ディスプレイの電源が切れています。【Ctrl】や【Shift】など動作に影響のないキーを押してください。

選択に使うキー(【Enter】、【Space】、【Esc】、【Y】、【N】や数字キーなど)は使わないでください。

- 電源状態表示ランプが点滅しているまたは消灯している場合: スタンバイまたは休止状態になっています。電源スイッチをスライドしてください。
- 表示先が外部ディスプレイに設定されている可能性があります。

【Fn】+【F3】を押して表示先を切り替えてください。

【Fn】+【F3】を続けて押す場合は、画面の表示先が完全に切り替わったことを確認してから押してください。

#### 画面表示のQ&A



● 画面が暗くなっていることがあります。【Fn】+【F2】を押して画面を明るくしてください。

#### 残像が表示される

● 別の画面を表示してください。同じ画面を長時間表示させていると残像になることがあります。

#### 画面が乱れる

● 解像度 / 色数を変更したり、コンピューターの動作中に外部ディスプレイの取り付け / 取り外しを行ったりすると、画面が乱れることがあります。コンピューターを再起動してください。

#### 画面の表示先が切り替わらない

● MPEG ファイルや DVD ビデオなどの動画を再生中に、画面の表示先を切り替えることはできません。再生を終了してから画面の表示先を切り替えてください。

#### 画面を拡大表示したい

- 画面全体のアイコンなどを拡大表示する場合は、「フォントサイズ拡大」を使ってください。(→ 196ページ)
- 部分的に拡大表示する場合は、「ズームビューアー」を使ってください。(→ 197 ページ)

## 突然、MPEGやDVDビデオの画像が残った青い画面になった

● CD/DVD ドライブから、ディスクを取り出しませんでしたか? 取り出したディスクをセットしてディスクカバーを閉じてください。

## 外部ディスプレイに何も表示されない/正しく表示されない

- 外部ディスプレイのケーブル類が正しく接続されているか確認してください。
- 外部ディスプレイの電源が入っているか確認してください。
- 外部ディスプレイの設定が正しいか確認してください。
- 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、省電力のためにディスプレイの電源を切る状態に入ると、外部ディスプレイに正しく表示されなくなります。この場合は、外部ディスプレイの電源を入れなおしてください。ただし、お使いの外部ディスプレイによっては設定により画面が乱れたり、マウスカーソルが正しく表示されない場合があります。その場合は色数、画面領域(解像度)リフレッシュレートを小さめに設定してみてください。

## 外部ディスプレイと内部LCDの両方に表示したい

- 外部ディスプレイを接続し、【Fn】+【F3】を押して表示先を切り替えてください。 切り替えられない場合は、次の手順で切り替えてください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル]をクリックし、左側の[関連項目]の [コントロールパネルのその他のオプション] - [Intel(R) Extreme Graphics] -[デバイス]をクリックする。
  - ② 表示先をクリックし、[OK]をクリックする。
- [コマンドプロンプト]を起動しているとき、【Alt】+【Enter】を押して全画面表示に すると、片方の画面にしか表示されません。【Alt】+【Enter】を押してウィンドウ表 示に戻してください。
- Windows が起動するまで(セットアップユーティリティなど)は、同時表示にすることができません。

# タスクトレイのQ&A



# 「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」のメッセージが表示された



● Windows の「セキュリティセンター」機能が表示しているメッセージです。 「セキュリティセンター」は、コンピューターを安心してお使いいただくために、ウィルス対策などの Windows のセキュリティ設定がより安全になっているかを監視する機能です。

次の3つの項目を定期的にチェックし、安全に設定されるまでメッセージを表示してお知らせします。

- ファイアウォール: Windows ファイアウォールが有効かどうか
- 自動更新: Windows Update の自動更新が有効かどうか
- ウィルス対策: ウィルス対策ソフトがインストールされ、ソフトのバージョンが最新かどうか、およびリアルタイム検索が有効(オン)になっているかどうか
- ●「コンピューターが危険にさらされている可能性があります」は、「セキュリティセンター」機能が表示しているメッセージで、エラーや故障のメッセージではありません。「セキュリティセンター」機能がチェックしている項目(上記3項目)が、安全な設定になっていない場合はこのようなメッセージでお知らせします。表示され続けてもそのままお使いいただけますが、ウィルスなどからの被害を減らすた

めにも、以下の手順で表示されないようにすることをおすすめします。

- ① メッヤージを読む。
- ② タスクトレイの「Windowsセキュリティアイコン」 ② をクリックする。 「Windowsセキュリティセンター」 画面が表示されます。
- ③「ファイアウォール」、「自動更新」、「ウィルス対策」のなかから[推奨される対策案]をクリックする。 対策が不要な場合は、[推奨される対策案]は表示されません。
- 4 画面に従って、適切な対策を行う。



# ♥が表示された

● Windows の「セキュリティセンター」の「自動更新」が無効または設定されていないため、このメッセージが表示されます。(お買い上げ時は設定されていません。) 「自動更新」は、インターネットに接続していると、優先度の高い更新プログラム(セ

#### タスクトレイのQ&A





キュリティの更新など)が Windows Update に提供されていないか定期的に確認し、自動的にインストールして Windows を最新の状態にする機能です。

表示され続けてもそのままお使いいただけますが、Windows を最新の状態にするために「自動更新」を有効にすることをお勧めします。

- ① メッセージを読む。
- ② タスクトレイの「Windowsセキュリティアイコン」 
  をクリックする。 
  「自動更新」 
  画面が表示されます。
- ③ [詳細オプション]をクリックし、自動更新を有効([自動更新を無効にする]以外)に設定する。

#### 日付と時刻が正しく表示されない

- [スタート]-[コントロールパネル]-[日付、時刻、地域と言語のオプション]-[日付と時刻]をクリックし、日付と時刻を訂正してください。
- 正しく設定してもすぐに表示が違ってくる場合、日付と時刻の情報を保持している内蔵 バックアップバッテリー(リチウム電池)が消耗している可能性があります。ご相談窓 口にご相談ください。
- LAN (ネットワーク) に接続している場合は、サーバーの日付 / 時刻を確認してください。
- 西暦 2100 年以降は、日付と時刻が正しく認識されません。

#### タスクトレイのアイコンが隠れて見えない



- タスクトレイの く をクリックすると、隠れていたアイコンが表示されます。
- 常にすべてのアイコンを表示しておきたい場合は、タスクバーを右クリックし、 [プロパティ]をクリックして、[タスクバー]の[アクティブでないインジケータを隠す]をクリックしてチェックマークを外してください。

# 文字入力/キー操作のQ&A



#### 日本語が入力できない

ツールバー



● ツールバーの表示が「あ」になっているか確認してください。 「あ」が表示されていない場合は、日本語入力モードになっていません。 【半角/全角】を押して日本語入力モードにしてください。 それでも「あ」が表示されない場合は、【カタカナ/ひらがな】を押してください。 (ツールバーはタスクバーに格納されている場合があります。)

#### アルファベットのキーを押しても数字が入力される

● キーボードがテンキーモードになっている可能性があります。 ①ランプが点灯している場合は、【NumLk】を押してテンキーモードを解除して入力 してください。

#### アルファベットが大文字でしか入力できない

● キーボードがキャップスロックになっている可能性があります。 △ランプが点灯している場合は、【Shift】を押しながら【Caps Lock】を押して キャップスロックを解除して入力してください。

## 欧文特殊文字(B、à、çなど)や記号が入力できない

- 以下の手順で、文字コード表を使って入力してください。
  - ① [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [システムツール] [文字 コード表]をクリックする。
  - ② フォント名を欧文用フォントなどに指定して、入力したい文字を選ぶ。

#### Fnキーと組み合わせた操作ができない

● セットアップユーティリティの「メイン」メニューで「Fn/左 Ctrl キー」を [入れ換え]に設定していないか確認してください。(→ 190 ページ)設定を [標準]に戻すか、 [入れ換え]のまま使う場合は【Fn】の代わりに【Ctrl】(左側)を押してください。



#### ハードディスクのデータの読み出しも書き込みもできない

- ドライブやファイルの指定に誤りがないか確認してください。
- ハードディスクの空き容量が不足していないか確認してください。
- ハードディスクの内容が壊れている場合があります。相談窓口にご相談ください。
- ログオンしているアカウントに読み出しや書き込みの権限があるか確認してください。

#### フロッピーディスクの読み出しや書き込みができない

- パナソニック製外部 FDD ( 品番: CF-VFDU03J ) を使っていますか?
- フロッピーディスクドライブは正しく接続されていますか?
- フロッピーディスクは正しくセットされていますか?
- フロッピーディスクは正しく初期化(フォーマット)されていますか? 初期化の方法は次の項目(「フロッピーディスクを初期化したい」)をご覧ください。
- フロッピーディスクが破損していないか確認してください。
- 読み出しはできるが、書き込みができない場合は、フロッピーディスクが書き込み禁止 になっていないか確認してください。

#### フロッピーディスクを初期化したい

- 以下の手順で初期化してください。
  - ① [スタート] [マイコンピュータ] [3.5インチFD(A:)]をクリックする。
  - ② メニューの[ファイル] [フォーマット]をクリックする。
  - ③ ディスクの容量やフォーマットの種類を確認し、[開始]をクリックする。

## 市販のDVDレコーダーで録画したテレビ番組が再生できない

- 以下の場合は、DVD レコーダーでファイナライズしておいてください。
  - DVD-R/RW にビデオモードで録画した場合
  - DVD-RW に VR モードで録画した場合
- デジタル放送などで、「1回だけ録画可能」として放送された番組を DVD レコーダーで録画する場合は、著作権管理技術である CPRM で暗号化した情報を扱うことができる記録型 DVD メディア (DVD-RAM および DVD-RW (VR 形式 )) に録画する必要がありま



す。また、録画したメディアを WinDVD で再生するには、インターネットから CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムを WinDVD に組み込んでおくことが必要です。 (→ 77ページ)

● 再生中または再生しようとすると画面左上に[CPRMコンテンツをスキップ]と表示され、 画面がスキップすることがあります。コンピューターの管理者の権限でログオンし、 CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラムを組み込んでください。 (コンピューターの管理者の権限以外では、CPRM 拡張機能(CPRM Pack)プログラム を組み込むことができません。)

# CPRM拡張機能を組み込んでもCPRMで録画したメディアが再生できない

- CPRM で録画したメディアを本機で再生するには、コンピューターの管理者の権限でログオンしてください。
- Windows<sup>®</sup> Media Player など、WinDVD 以外のアプリケーションソフトでは再生することができません。

#### CD/DVDドライブ状態表示ランプが点灯/点滅しない

- ディスクが正しくセットされているか確認してください。
- ドライブの電源が切れている場合があります。
  - オープンレバーをスライドしてディスクカバーを開けてください。
  - 画面右下のタスクトレイの「ドライブ電源アイコン」 を右クリックし、[手動切替] で[オン]をクリックしてオンにすることもできます。
- セットアップユーティリティの[CD/DVDドライブ電源]を[オフ]に設定していませんか?(→ 190ページ)

オフに設定している場合は、Windows が起動していないとドライブの電源を入れることができません。

## ディスクの再生や書き込みができない

- 指定の方法で、レンズやディスクのクリーニングを行ってください。
  - レンズのクリーニング → 60ページ
  - ディスクのクリーニング → 67ページ



● ディスクが変形していたり、傷や汚れが付いてないか確認してください。

#### ディスクをセットしても自動再生しない

- ドライブからディスクを取り出し、再度セットしてください。 それでも自動再生しない場合は、ディスクの説明書などに従って再生してください。
- CD/DVDドライブのプロパティの[自動再生]をクリックし、[実行する動作を選択]で[何もしない]が選択されている場合は、自動再生したい項目を選んでください。

#### CD/DVDドライブの振動や動作音が大きい

- 変形したディスクや、ラベルを貼ったディスクを使用していませんか?
- ディスクが正しくセットされているか確認してください。 正しくセットされている場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで [CD/DVD ドライブ速度]を[中速]に設定してください。(→ 190 ページ)
- B's Recorder を使って CD に書き込むときは、書き込み速度を [8x]( 8 倍速 )以下に設定して書き込むと振動を抑えることができます。

## CD/DVDドライブの電源をオン/オフできない

- CD/DVD ドライブの電源をオフにしたあと、すぐにオンにしませんでしたか? オフにしたあと約 20 秒間はオンにする(またはディスクカバーを開く)ことができません。
- B's CLiP でフォーマットしたディスクをセットした場合:
  - 画面右下のタスクトレイに「B's CLiP アイコン」で表示されている場合は、ドライブの電源をオフにすることができません。この場合、であるものリックし、「取り出し」をクリックしてディスクを取り出してください。すぐにオフする場合は、取り出した後、画面右下のタスクトレイの「ドライブ電源アイコン」であるクリックし、「手動切替」でオフしてください。
  - メディアを取り出した後でも自動的にオフにならない場合は、[手動切替]でオフしてください。
- オープンレバーを連続してスライドすると、CD/DVD ドライブの電源をオン / オフできなくなることがあります。その場合は、コンピューターを再起動してください。



## ディスクが取り出せない

- コンピューターの電源が入っているか確認してください。 オープンレバーは、コンピューターの電源が入っているときのみ動作します。 セットアップユーティリティで [CD/DVD ドライブ電源]を[オフ]に設定している場合 は、Windows が起動していないとディスクカバーを開くことができません。
- コンピューターの電源を切った状態でディスクを取り出すには、ゼムクリップを引き伸ばしたものやボールペンの先などを底面のエマージェンシーホールに挿し込み、動かしてください。(→ 59ページ)

## 使えるディスクを知りたい

● 推奨ディスクについては「CD の種類について」(→ 65ページ)または「DVD の種類について」(→ 68ページ)をご覧ください。

# サウンドのQ&A



#### 音が聞こえない



- 【Fn】+ 【F4】または【Fn】+ 【F6】を押してミュートを解除してください。
- 以下の手順で、Windows のサウンド機能が働いているか確認してください。 (働いていない場合、【Fn】+【F5】または【Fn】+【F6】を押すと左記のポップアップウィンドウは表示されますが、音は出ません。)
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ ]をクリックする。
  - ② [サウンド、ビデオ、およびゲームのコントローラ]をダブルクリックして、! が表示されていないか確認する。

■が表示されている場合は、
■が表示されているドライバーをクリックし、
【Del】を押して、削除確認の画面で[OK]をクリックしてください。その後、
コンピューターを再起動してください。

#### 音量を変えたい

● 【Fn】+ 【F5】(音量を下げる)または【Fn】+ 【F6】(音量を上げる)を押してください。

#### 音が乱れる

● 音声を再生中に【Fn】キーとのキー操作を行ったとき、音が乱れることがあります。再 生を停止し、再生し直してください。

# 周辺機器のQ&A



#### 周辺機器が動作しない

- 接続した機器のドライバーがインストールされているか確認してください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ ]をクリックする。
  - ② 該当の機器に が表示されていないか確認する。
    - ■が表示されている場合:

機器を一度抜き挿ししてください。再び表示された場合は、再起動してください。

- 周辺機器のメーカーのホームページなどで、最新のドライバーが提供されていないか確認してください。
- ドライバーをインストールした後は、必ずコンピューターを再起動してください。
- 接続する機器によっては、コンピューターが機器の抜き挿しを認識しなかったり、正常に動作しない場合があります。 以下の手順を行ってください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ ]をクリックする。
  - ② 該当の機器を選び、[電源の管理]の[電力の節約のために、コンピュータでこの デバイスの電源をオフにできるようにする]をクリックしてチェックマークを 外す。(この項目がない場合もあります。)
- スタンバイ・休止状態からリジュームした後、外部マウス、モデム、PC カード、その他のデバイスが認識されないことがあります。この場合、コンピューターを再起動してください。
- 上記の項目を確認しても動作しない場合は、周辺機器のメーカーにお問い合わせください。

#### ドライバーのインストール中にエラーが起きる

● OS に対応したドライバーか確認してください。未対応のドライバーを使用すると不具合が発生することがあります。ドライバーについては、使用する周辺機器のメーカーにお問い合わせください。



## 他のマウスドライバーをインストールすると正常に動作しない

- マイクロソフト インテリマウスの IntelliPoint など他のマウスドライバーをインストールするときは、本機にインストールされているマウスドライバーのアンインストールが必要になる場合があります。以下の手順でアンインストールしてください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [プログラムの追加と削除]をクリックする。
  - ②「Synaptics .....」および「ホイールパッドユーティリティ」をそれぞれクリックし、[変更と削除]をクリックする。
- ホイールパッドを使わず外部マウスのみでお使いの場合は、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[フラットパッド]を[無効]に設定してください。
   (→ 189ページ)

#### PCカードが使えない

- PC Card Standard 規格に準拠した PC カードを使っていますか?
- PC カードが正しく取り付けられているか確認してください。(→ 91 ページ)
- PC カードで使われている I/O ポートが正しいか( 競合していないか)確認してください。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
  - ② [PCMCIAアダプタ]をダブルクリックし、該当のデバイスをダブルクリックする。 [リソース]の[競合するデバイス]に[競合なし]と表示されていれば、競合してい
    - [リソース]の[競合するテバイス]に[競合なし]と表示されていれば、競合してに ません。
- PC カードに付属の取扱説明書をお読みください。または、PC カードのメーカーにご相談ください。
- OS に対応したドライバーを使用しているか確認してください。

#### 使えるRAMモジュールを知りたい

●『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または「仕様」をご覧ください。

## RAMモジュールを正しく増設できたか確認したい

- 正しく増設できた場合は、セットアップユーティリティの「情報」メニューに本体メモリーと RAM モジュールの合計サイズが表示されます。(→ 189 ページ)
- RAM モジュールが認識されていない場合:
  - コンピューターの電源を切り、RAM モジュールを取り付け直してください。
  - RAM モジュールの仕様を確認してください。 RAM モジュールについては、『取扱説明書』の「メモリーを増設する」または「仕様」 をご覧ください。

# 割り込み要求(IRQ) I/Oポートアドレス等、アドレスマップがわからない

- 以下の手順で確認できます。
  - ① [スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [システム] [ハードウェア] [デバイスマネージャ]をクリックする。
  - ② [表示]メニューから[リソース(種類別)]をクリックする。

# PCカードに接続した機器が正常に動作しない(IEEE1394 PCカードで動画をDVカメラに書き出す場合に動画が乱れるなど)

- CPU の省電力機能によって、パフォーマンスが低下するために起きる現象です。コンピューターの管理者の権限でログオンした後、次の操作を行ってください。
  - ① [スタート] [ファイル名を指定して実行]で「c:¥util¥cpupower¥setup.exe」と 入力して[OK]をクリックする。 以降、画面の指示に従ってください。
  - ② [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [CPU省電力設定]をクリックする。

③ [パフォーマンス優先]をクリックし、[OK]をクリックして、[はい]をクリックする。

自動的に再起動します。

- 上記の設定を行っても現象が起きる場合は、[スタート] [コントロールパネル] [パフォーマンスとメンテナンス] [電源オプション] [電源設定]をクリックし、[電源設定]から[常にオン]をクリックして選んで、[OK]をクリックしてください。
- この操作により、CPU の省電力機能が原因で発生する現象は軽減されますが、その他の原因による現象には効果がありません。(例:動画再生時など CPU の負荷が高い場合に発生するノイズ)
- この操作を行うとバッテリーでの駆動時間が多少短くなりますので、周辺機器を使用しない場合は、[CPU 省電力設定]で[バッテリー優先] (Windows XP 標準)に、[電源オプション]の[電源設定]を [ポータブル/ラップトップ]に戻しておくことをおすすめします。 LAN の通信速度が極端に遅いことや無線 LAN の接続が切れることが原因で CPU 省電力設定を設定したときも、LAN など使用しない場合は、上記のように設定を戻しておくことをおすすめします。

#### SDメモリーカードのセキュリティ機能が使えない

- SD メモリーカードのセキュリティ機能を使用するには SD カード設定を行う必要があります。(→ 100ページ)
- 「SD メモリーカードで Windows にログオンできない」の項目もご確認ください。
   (→ 203ページ)



## SDメモリーカードを挿し込んでも、動作を選ぶ画面が表示されない



- 実行する動作を Windows が自動的に選ぶ設定にしていませんか? 挿し込むごとに動作を選ぶには、以下の手順で設定してください。
  - ① [スタート] [マイコンピュータ]をクリックする。
  - ② SDメモリーカード / マルチメディアカードの[リムーバブルディスク]を右ク リックして[プロパティ]をクリックする。
  - ③ [自動再生]をクリックする。
  - ④ ファイルの種類を選び、[動作を毎回選択する]をクリックして[OK]をクリックする。

# ネットワーク全般のQ&A



#### ネットワークに接続できない

- セットアップユーティリティの「詳細」メニューでお使いのネットワーク([モデム]、 [LAN]または[無線 LAN])が[有効]に設定されているか確認してください。(→ 191 ページ)
- コンピューターを再起動してください。
- ネットワークコンピューターとして使う場合、用途に応じてその他いくつかの設定が必要となります。詳しくは、ネットワーク担当のシステム管理者におたずねください。
- ハブとの接続に10BASE-T用ケーブルまたは100BASE-TX用ケーブルを使用しているか、 正しく接続されているか確認してください。
- ハブユニットのリンクランプが点灯しない場合は、ハブユニットにあわせた速度の設定を行ってください。(→ 142ページ)

#### 電子メール、WWW、イントラネットなどが見えない

- 電話回線に接続している場合
  - プロバイダーとの契約が必要です。プロバイダーの指示に従って、TCP/IP の設定を確認してください。
- ケーブルテレビ、ADSL、光ファイバー、または LAN 経由で接続している場合
  - プロバイダーとの契約、またはネットワークのシステム管理者への届け出などが必要です。
  - プロバイダーまたはネットワークのシステム管理者の指示に従ってプロトコルなどの 設定を行ってください。
  - LAN ケーブルは正しく接続されていますか?
- 無線 LAN で接続している場合 「無線 LAN の Q&A」の項目をご覧ください。(→ 236 ページ)

#### 通信速度が遅い

● CPU 省電力設定を使って [パフォーマンス優先] に設定すると、改善される場合があります。 「PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。(→ 231 ページ)

## ネットセレクターで作成したはずのダイヤルアップ接続がない

● コンピューターの管理者以外のドメインユーザーとしてログオンした場合、新しいダイヤルアップ接続の作成やそのコピーを行っても、ログオフするとそれらのダイヤルアップ接続は削除されます。コンピューターの管理者の権限でログオンして新しいダイヤルアップ接続の作成を行ってください。

## MACアドレスを確認したい

- MAC アドレスは次の手順で確認できます。 セットアップユーティリティ、デバイスマネージャ、ネットセレクターの LAN や無線 LAN が無効になっていないことを確認してから以下の手順を行ってください。
  - ① [スタート] [すべてのプログラム] [アクセサリ] [コマンドプロンプト]をクリックする。
  - ②「ipconfig /all」と入力し【Enter】を押す。
  - ③ 無線LANのMACアドレス: ワイヤレスネットワーク接続側の「Physical Address」と表示された行の12桁の英数字をメモする。

有線LANのMACアドレス:

- ローカルエリア接続側の「Physical Address」と表示された行の12桁の英数字をメモする。
- ④「exit」と入力し、【Enter】を押す。

# 無線LANのQ&A



#### アクセスポイントが検出されない

- アクセスポイントの電源が入っているか確認してください。
- 本機とアクセスポイントの距離を近づけて、再度検出してください。
- ●「ワイヤレスネットワークの選択」画面にアクセスポイントが表示されるまで、時間が かかる場合があります。しばらくお待ちください。 「ワイヤレスネットワークの選択」画面は、画面右下のタスクトレイの「ワイヤレス

ネットワーク接続アイコン」 または または またっしゅうして、[利用できるワイヤレスネットワークの表示]をクリックすると表示されます。

- 下記の設定を確認してください。
  - セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN]が[有効]に設定されていることを確認してください。(→ 191ページ)
  - 無線 LAN の電源:

画面右下のタスクトレイに「無線電源アイコン」 が表示されていることを確認してください。 が表示されている場合は、無線 LAN の電源が切れています。 をクリックし、[無線 LAN の電源を入れる]をクリックしてください。 無線 LAN の電源が入っていても 802.11a が無効になっている場合があります。 802.11a を使う場合は、以下の手順で有効にしてください。

- ① 画面右下のタスクトレイの をクリックする。
- ② メニューから[802.11aを有効にする]をクリックする。 [802.11aを無効にする]が表示されている場合は、有効です。

無線LANの電源を入れた後、すぐにはアクセスポイントが検出されません。以下の手順で検出してください。

- ① 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」または をクリックする。
- ② [ネットワークの一覧を最新の情報に更新]をクリックする。





#### 無線LANのQ&A





- ① 画面右下のタスクトレイの「ワイヤレスネットワーク接続アイコン」 または を右クリックして、[ネットワーク接続を開く]をクリックする。
- ②「ネットワーク接続」画面の[ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、 [無効にする]が表示されていることを確認する。 [有効にする]が表示されている場合は、無線LANが無効です。[有効にする]を クリックしてください。

#### • ワイヤレスオン

- ①「ネットワーク接続」画面を開く(上記「ワイヤレスネットワーク接続」の 手順① )。
- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [全般] [構成] [詳細設定]をクリックする。
- ③ [ワイヤレスオン]と表示されていることを確認する。 [ワイヤレスオフ]と表示されている場合は、[ワイヤレスオフ]の右の ▼をクリックし、[ワイヤレスオン]をクリックしてください。
- コンピューターどうしが、直接通信を行う方式(ad hoc モード)になっていないか確認してください。
  - ①「ネットワーク接続」画面を開く(上記「ワイヤレスネットワーク接続」の手順①)。
  - ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [ワイヤレスネットワーク]をクリックする。
  - ③ [詳細設定]をクリックする。
  - ④ [コンピュータ相互 (ad hoc) のネットワークのみ]が選択されている場合は、 [利用可能なネットワーク (アクセスポイント優先)]をクリックする。
- アクセスポイントによっては、アクセスポイントの自動検出を制限する機能が付属している場合があります。アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントのSSIDを確認し、手動でコンピューター側に設定してください。
- アクセスポイントの無線機能が無効になっている場合があります。 アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの設定を確認してください。





● ファイアウォール機能が有効になっている常駐ソフトウェアをインストールしている場合は、アクセスポイントからの通信を許可する設定(信頼できるコンピューターとして登録するなど)に変更してください。

#### アクセスポイントと通信ができない

- 以下の手順で、[Windows でワイヤレスネットワークの設定を構成する] にチェックマークが付いているか確認してください。
  - ①「ネットワーク接続」画面を開く(→ 237ページ「ワイヤレスネットワーク接続」の手順①)。
  - ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [ワイヤレスネットワーク]をクリックする。
  - ③ [Windowsでワイヤレスネットワークの設定を構成する]にチェックマークが付いていることを確認する。
  - 下記の設定が、アクセスポイントと一致しているか確認してください。 一致していない場合は、アクセスポイント側の設定をご確認のうえ、コンピューター側 を再設定してください。
  - ネットワーク名 (SSID または ESSID)
  - データの暗号化の設定
  - ネットワーク認証の設定
  - ネットワークキー
  - キーのインデックス値

#### 確認方法

- ①「ネットワーク接続」画面を開く(→ 237ページ「ワイヤレスネットワーク接続」の手順①)。
- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [ワイヤレスネットワーク]をクリックする。
- ③ [優先ネットワーク]からアクセスポイントのネットワーク名をクリックして、 [プロパティ]をクリックする。
- ④ 「 $\times \times \times \times$ プロパティ」( $\times \times \times \times \times$  はアクセスポイントの名称)画面で設定する。
- 次の手順に従って、本機のプロトコル設定が間違っていないか確認してください(TCP/IPを使用している場合のみ)。



- ①「ネットワーク接続」画面を開く(→ 237ページ「ワイヤレスネットワーク接続」の手順①)。
- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [全般] [インターネットプロトコル(TCP/IP)] [プロパティ]をクリックする。
- ③ IPアドレスなどのTCP/IPプロトコルの設定を確認し、正しく再設定してください。
- ▼クセスポイントの機種や設定によっては、あらかじめ本機の MAC アドレスを登録しておかないとアクセスを受け付けない場合があります。
   この場合は、本機の MAC アドレスを確認し(→ 235ページ) アクセスポイントに付属の説明書に従ってアクセスを受け付けるように登録してください。
- ●「ワイヤレスネットワークの選択」画面で、接続するアクセスポイントの右側に「オンデマンド」または「手動」と表示されている場合は、アクセスポイントをクリックして、[接続]をクリックしてください。

自動接続するには、以下の手順に従ってください。

- •「オンデマンド」と表示されている場合:
  アクセスポイントが通信範囲内にあっても、自動で接続しないように設定されています。自動接続するには以下の設定を行ってください。
  - ①「関連したタスク」にある「優先ネットワークの順位の変更」をクリックする。
  - ②「優先ネットワーク」から接続するアクセスポイントをクリックし、[プロパティ]をクリックする。
  - ③ [接続]をクリックする。
  - ④「自動接続」の[このネットワークが範囲内にあるとき接続する]にチェックマークを付け、[OK]をクリックする。
    次回からは自動接続されます。
- [手動]と表示されている場合: 前回、接続中のアクセスポイントを切断したため、手動接続になっています。一 度接続し直すと、次回からは自動で接続されます。
- 画面右下のタスクトレイに または が表示されている場合は、以下の手順を 行ってください。
  - **う** が表示されているときは、IPアドレスなどが正しく取得できなかった場合があります。
    - をクリックし、[サポート]をクリックして[修復]をクリックしてください。

上記を行っても が表示される場合は、ネットワークの各設定を確認してください。

- 🕎 が表示されている場合は、接続中です。そのまましばらくお待ちください。
  - 🕎 の表示が長く続く場合、以下の手順を行ってください。
    - ① と をクリックし、[ワイヤレスネットワークの表示]をクリックする。
    - ② 接続するアクセスポイントをクリックし、[切断]をクリックする、
    - ③ 再度、接続するアクセスポイントをクリックし、[接続]をクリックする。

#### 通信速度が遅い

- 本機が接続しているアクセスポイントの他に、同じチャンネルまたは近いチャンネルを使用しているアクセスポイントが近くにある場合、速度が低下することがあります。接続しているアクセスポイントのチャンネルを変更して、速度が回復するか確認してください。チャンネルの変更方法については、アクセスポイントに付属の説明書をご覧ください。
- 以下の理由により、通信速度が遅くなっている場合があります。本機とアクセスポイント間の距離を近づけてください。
  - IEEE802.11g または IEEE802.11b の場合は、電子レンジなどの影響を受けるため、電子レンジ使用中に通信速度が低下する場合があります。
  - IEEE802.11a は、IEEE802.11g や IEEE802.11b に比べて障害物による影響を受けや すいため、アクセスポイントと本機の間に壁があったり、離れていたりすると通信速 度が低下する場合があります。
- IEEE802.11g と IEEE802.11b が混在する環境で使用した場合、IEEE802.11g での通信速度が低下する場合があります。
- CPU 省電力設定を使って [パフォーマンス優先]に設定すると、改善される場合があります。「PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。(→ 231ページ)

#### アクセスポイントとの通信が切れる

- 本機とアクセスポイント間の距離を近づけて、再度検出してください。
- IEEE 802.1X 規格の認証システムを採用していないネットワーク環境の場合は、次の手順に従って、[このネットワークで IEEE 802.1X を有効にする]にチェックマークが付いていないことを確認してください。
  - ①「ネットワーク接続」画面を開く(→ 237ページ「ワイヤレスネットワーク接続」の手順①)。

- ② [ワイヤレスネットワーク接続]を右クリックして、[プロパティ] [ワイヤレスネットワーク]をクリックする。
- ③ [優先ネットワーク]から接続するネットワーク名をクリックして、[プロパティ] をクリックする。
- ④ [認証]をクリックして、[このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする]に チェックマークが付いていないことを確認する。
- 本機が使用しているアクセスポイントの他に、複数のアクセスポイントがある場合は、 各アクセスポイントにそれぞれ異なるチャンネルを設定していることを確認してください。
- ●「CPU 省電力設定」を[パフォーマンス優先]に設定すると改善される場合があります。「PC カードに接続した機器が正常に動作しない」をご覧ください。(→ 231ページ)

## ネットワークに接続できない

● アクセスポイントに付属の説明書に従って、アクセスポイントの IP アドレスを再設定してください。

#### ADSLやケーブルテレビなどで通信できない

● IP アドレスや DHCP サーバーなどの設定が、プロバイダーの指示する設定になっている か確認してください。

#### 無線LANの有効または無効の設定ができない

- コンピューターの管理者の権限でログオンしましたか?
- ●「ネットワーク接続」画面で、無線 LAN の有効または無効の設定を繰り返していると、 これらの設定ができなくなる場合があります。この場合は、コンピューターを再起動し てください。
- セットアップユーティリティを起動し、【**F9**】を押して、いったん工場出荷時の設定 (パスワード設定を除く)に戻してください。

# コンピューターの使用状態を確認する



ご相談窓口への相談時の情報として PC 情報ビューアーを活用することができます。( コンピューターの管理者の権限でログオンしないと、一部「未検出」と表示される情報があります。)

#### PC情報ビューアーを起動する

① [スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC 情報ビューアー] - [PC 情報ビューアー]をクリックする。

項目をクリックすると各項目の詳細情報が表示されます。 (PC情報ビューアーの画面は、常に手前に表示されます。)

#### 情報をファイルに保存する

表示している内容をテキスト形式(.txt)にファイル保存することができます。

- ① PC情報ビューアーを起動し、保存したい情報を表示させる。
- ② [保存]をクリックする。
  - 表示されている項目を保存する場合 [表示している情報だけ保存する]をクリックして、[OK]をクリックする。 ウィンドウの外に隠れている部分も含めて保存できます。スクロール操作 で表示位置をずらす必要はありません。
  - すべての項目を保存する場合 [すべての情報を保存する]をクリックして、[OK]をクリックする。
- ③ フォルダーを指定し、ファイル名を入力して[保存]をクリックする。

#### 画面のコピーをファイルに保存する

表示している画面のコピーをビットマップ形式(.bmp)でファイル保存することができます。

- ① 保存したい画面を表示させる
- ②【Ctrl】+【Alt】+【F8】を押す。
- ③「画面のコピーを......保存しました。」と表示されるので、[OK]をクリックする。

「マイドキュメント」フォルダーに「pcinfo.bmp」ファイルが作成されます。 「pcinfo.bmp」ファイルがある場合は上書きされます。(ファイルを読み取り専用 や隠しファイルに設定している場合は、上書き保存できません。)

#### コンピューターの使用状態を確認する



● ファイルの拡張子(.bmp)を表示するには、エクスプローラーの[ツール]-[フォルダオプション]-[表示]をクリックし、[詳細設定]の[登録されている拡張子は表示しない]のチェックマークを外してください。

#### お知らせ

- 以下の操作で画面のコピーをファイルに保存することもできます。 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [PC情報ビューアー] - [画面コピー]
- 工場出荷時は、【Ctrl】+【Alt】+【F8】を押すと画面のコピーをファイル保存できるように設定されていますが、以下の操作で変更することもできます。
  - ① [スタート] [すべてのプログラム] [Panasonic] [PC情報ビューアー]をクリックする。
  - ② [画面コピー]を右クリックし、[プロパティ] [ショートカット]をクリックする。
  - ③ [ショートカットキー]にカーソルを移動させてクリックし、ショートカットに使うキーを押し、[OK]をクリックする。
- 色数は、256色で保存されます。
- 拡張デスクトップモードでお使いの場合 プライマリデバイス側に表示している画面を保存します。

# アプリケーションの問い合わせ先



本機に付属のアプリケーションソフトが正しく動作しない場合、まず、本書の各 Q&A やアプリケーションソフトのヘルプを十分にご確認ください。インターネットに接続できる場合は、各アプリケーションソフトの製造元のホームページにある、よくある質問などのサポート情報もご参照ください。ここにも問題解決方法やヒントが記載されていない場合は、下記へお問い合わせください。お問い合わせの際には、必ず、お使いのコンピューターの状況をご連絡ください。(2004年12月1日現在)



● マカフィー<sup>®</sup>・ウイルススキャン(デスクトップに <sup>- オカ</sup>ー が表示されている場合のみ)

お問い合わせは当社ご相談窓口ではなく、下記にお問い合わせください。 マカフィー<sup>®</sup>・ウイルススキャンがプリインストールされたコンピューターを購入され たお客様向けの窓口です。

#### マカフィー・カスタマオペレーションセンター

• 受付内容

登録方法やお支払い等のオペレーション上のお問い合わせをいただく窓口です。

• 主な受け付け内容

Web での登録方法に関するご相談 / お客様登録情報の変更等のご相談

- お問い合わせ時間帯:月~金曜日 9:00~ 17:00(祝祭日を除く)
- 電話 \*1:0570-030-088
- E-mail<sup>\*2</sup>: カスタマオペレーションセンターへ E-mail でお問い合わせをご希望される お客様は、下記サポートページ内にあるお問い合わせフォームをご利用くだ さい。
- Web ページ:お問い合わせフォーム http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/consumer\_contact.asp

サポートページ http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

#### マカフィー・テクニカルサポートセンター

• 受付内容

ソフトウェアの操作方法や不具合等の技術的なお問い合わせをいただく窓口です。

• 主な受け付け内容 ソフトウェアのインストールに関するご相談 障害に関する技術的問い合わせ

• お問い合わせ時間帯:年中無休 9:00 ~ 21:00 (電話番号、Webページは次ページをご覧ください。)

#### アプリケーションの問い合わせ先



- 電話 \*1:0570-060-033
- E-mail<sup>\*2</sup>: テクニカルサポートへ E-mail でお問い合わせをご希望されるお客様は、下記サポートページ内にあるお問い合わせフォームをご利用ください。
- Web ページ:お問い合わせフォーム http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/contact.asp

サポートページ http://www.mcafeesecurity.com/japan/mcafee/support/

- \*1 FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。
- \*2 E-mail の受理は 24 時間行っております。
- goo スティック (付属の『ご使用の前に』に goo スティックについての説明がある方のみ)

goo 事務局

- 受付内容 goo スティックに関する質問全般
- お問い合わせ時間帯:月~金曜日 10:00~17:00 (年末年始、祝祭日を除く)
- 電話 \*3:045-848-4190
- E-mail: info@goo.ne.jp
- Web ページ: http://stick.goo.ne.jp/
- \*3 FAX によるお問い合わせは受け付けておりません。
- B's Recorder/B's CLiP
  - 株式会社ビー・エイチ・エー テクニカルサポートセンター Windows 用製品向け代表番号

お問い合わせ時間帯:月~金曜日 10:00~12:00、13:00~17:00(夏季・年末年始特定休業日、祝祭日を除く)

電話:06-4861-8234

• FAX: 06-6378-3336

Web サイト サポートページ http://help.bha.co.jp ホームページ http://www.bha.co.jp

#### アプリケーションの問い合わせ先



- WinDVD
  - インタービデオ ジャパン株式会社 Web サイト: http://www.intervideo.co.jp
  - ユーザーサポート: 以下の手順でお問い合わせください。
    - ① デスクトップの



をダブルクリックし、Internet Explorerを起動する。

- ② http://www.intervideo.comにアクセスする。
- ③ 画面右上の▼をクリックして、[Japanese]を選ぶ。
- ④ [サポート] [カスタマーサービス] [サポートリクエストフォーム]をクリック する。
- ⑤ 画面右上の[Language]をクリックして、表示する言語をクリックする。
- ⑥ フォームに必要事項を記入して送信する。

E-mail: techsupp@intervideo.co.jp

お問い合わせ時間帯:月~金曜日、9:30~17:00(12:00~13:30および祝祭日、夏季・

年末年始特定休業日を除く)

電話:045-226-3899

• FAX: 045 - 226 - 3895

● そのほかの導入済みソフトウェア

『取扱説明書』および『ご使用の前に』の「保証とアフターサービス」に記載されている「パナソニックパソコンお客様ご相談センター」までお願いいたします。

# ウィルスから守る



コンピューターウィルスは、コンピューターからコンピューターへ感染し、増殖するものです。ウィルスの中には、コンピューターのデータを破壊したり、コンピューターを起動できなくする悪質なものがあります。

#### ウィルスの感染を防ぐために



はじめて Windows を起動したときに、画面右下のタスクトレイの「セキュリティーセン

ターアイコン」
りから、「コンピュータが危険にさらされている可能性があります」と

**いうメッセージが表示されます。</mark>

ジ**をクリックして、対策を行ってください。

 詳しくは「タスクトレイの Q&A」(→ 221 ページ)および付属の『取扱説明書』を ご覧ください。

#### ウィルス対策ソフト(市販)を利用する。(→ 248ページ)

• ウィルス定義ファイルをこまめに更新し、ウィルスチェックを定期的に行います。

#### 出どころが不明なディスクやプログラムは使用しない。

• 入手したプログラムはウィルスチェックを行ってから使用します。

#### Windowsファイアウォールを利用する。(→ 249ページ)

Windows Updateを行う。(→ 251ページ)

新しいタイプのウィルスに対するセキュリティ関連の修正プログラムが提供されることがあります。

マイクロソフト社および、お使いのアプリケーションソフトの 製造元のホームページ等で、ウィルスに関する最新の情報を 入手する。

• 重要なセキュリティ情報については、弊社の Panasonic PC のホームページでもお知らせします。

#### インターネットやメール利用時

- 知らない人からのメールを開かないようにします。
- インターネットからプログラムをダウンロードするときは、直接実行せずいったんディスクに保存し、ウィルスチェックを行います。

#### お知らせ

● 定期的にデータのバックアップを作成しておくことをおすすめします。万一ウィルスに感染しても、再インストールしてバックアップからデータを復元することができます。

#### ウィルス対策ソフトを使う

特に以下の場合、ウィルスチェックを行うことをおすすめします。
ウィルスチェックは、ウィルス対策ソフトを必ず最新の状態にして行ってください。

- コンピューターを起動したとき
- 電子メールを送受信するとき 送受信時にウィルスチェックを行うように、ウィルス対策ソフトを設定しておいてくだ さい。
- データを入手したとき フロッピーディスクなどの外部ディスクから、またネットワーク、インターネットなど から入手したデータ(圧縮されている場合は、圧縮復元後のファイル)には必ずウィル スチェックを行ってください。



● マカフィー<sup>®</sup>・ウイルススキャン(デスクトップに マオワスィー が表示されている場合のみ)

コンピューターウイルスを検査、駆除するソフトとして、マカフィー®・ウイルススキャンをお使いいただくことができます。詳しくは付属の『取扱説明書』をご覧ください。



#### Windowsファイアウォールを使う



Windows ファイアウォールは、インターネット経由の不正アクセスなどからコンピューターを保護する機能です。工場出荷時はファイアウォールが有効に設定されています。 以下の操作で設定することができます。

- ① [スタート] [コントロールパネル] [セキュリティセンター] [Windowsファイアウォール]をクリックする。
- ② [全般]、[例外]、[詳細設定]をクリックし、必要に応じて設定を変更して[OK]をクリックする。

#### お知らせ

- ネットワークに関連したソフトウェアやネットワークゲームによっては、Windows ファイアウォールを有効にしていると、正常に動作しないものがあります。このようなソフトをお使いになる場合のWindowsファイアウォール設定に関しては、お使いのソフトウェア製造元にお問い合わせください。 (「タスクトレイのQ&A」(→ 221ページ)もご覧ください。) なお、ご使用環境によってはWindowsファイアウォールが正常に動作しない場合もあります。
- Windowsファイアウォールの詳細については、以下の手順で[ヘルプとサポート]をご覧ください。
  - ① [スタート] [ヘルプとサポート]をクリックし、検索に「ファイアウォール」と入力して検索する。
  - ② [Windowsファイアウォールの概要]をクリックする。



## ウィルスを発見したら

二次感染を防ぐため、ネットワークを切り離し、ハードディスクなどをチェックしておく 必要があります。

#### ウィルスの被害届について

日本ではウィルスを発見した場合、今後の対策や被害状況の把握のためにも所定の機関への届け出をお願いします。

届け出先:

情報処理推進機構(IPA) セキュリティセンター

FAX: 03-5978-7518 E-mail: virus@ipa.go.jp

URL: http://www.ipa.go.jp/security/

(2004年12月1日現在)

# 本機を最新の状態にする



#### Windowsを最新の状態にする

インターネットに接続した環境であれば、Windows Update を実行し、Windows 用の最新サービスパックや修正プログラムを利用して、お使いのコンピューターの Windows を最新の状態にすることができます。また、ウィルスなどの不正侵入に対する対策としても有効です。

● お買い上げ時は、「Windows セキュリティセンター」機能の Windows Update を自動的に 行う自動更新が設定されていません。 セキュリティセンターの自動更新については、 「タスクトレイの Q&A」(→ 221 ページ)または付属の『取扱説明書』をご覧ください。

#### Windows Updateを行う



1 デスクトップの 🥟 をダブルクリックし、Internet Explorerを起動 する。

- 2 弊社のホームページ (http://panasonic.biz/pc/support/security/winupdate/) にアクセスして、本機に関するWindows Updateの情報を確認する。
- 3 Windows Updateを実行する。 [スタート] - [すべてのプログラム] - [Windows Update]をクリックする。

「カスタムインストール」の「ハードウェア用の更新プログラムの追加で選択」に表示される項目は適用しないでください。ドライバーの更新が必要な場合は、上記の弊社ホームページでお知らせしますので、そちらを適用してください。

#### お知らせ

● 再インストールした後も必ず[Windows Update]を行ってください。

#### インストールされている修正プログラムの確認方法

[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]をクリックし、[更新プロ グラムの表示 1 にチェックマークを付ける。

- 表示されない修正プログラムもあります。
- 表示されるプログラムのうち、Hotfix (またはホットフィックス)と書かれたプログラ ムには、セキュリティ関連の修正プログラムが含まれています。誤って削除しないよう ご注意ください。

## ドライバーやBIOSなどを更新する

ドライバーや BIOS の更新が必要な場合は、パナソニック PC のホームページでお知らせし ます。必要かどうか確認の上、必要な場合は各種ドライバーや BIOS をダウンロードして ください。

Adobe Reader などのアプリケーションソフトについては、各アプリケーションソフトの製 造元のホームページで必要な更新情報が記載されていないか確認してください。





デスクトップの 🥏 をダブルクリックし、Internet Explorerを起動

する。

[お気に入り] - [パナソニックお勧めのサイト] - [パナソニック PCの ホームページ]をクリックする。

必要なファイルをダウンロードする。

画面の内容をよく読んで、ホームページの記載内容またはダウンロードした手順 などに従って操作する。

手順書などは印刷しておくことをおすすめします。

# Windows関連情報



### Windows関連ファイルについて

市販の Windows CD-ROM に収められているファイルは、以下のフォルダーにインストールされています。

c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \dots \c:\footnote{\text{windows}}\dots \dots \dots

#### Windowsのセキュリティについて

セットアップユーティリティのセキュリティ機能とは別に、Windows のセキュリティ機能があります。詳細については、Windows のヘルプを参照してください。

# システムの構成を見る (DMIビューアー)



本機は DMI ( Desktop Management Interface ) の規格に準拠しています。 CPU やメモリーをはじめ、本機がサポートしているシステムの情報を知りたいときに使い ます。

#### DMIビューアーを起動する





[スタート] - [すべてのプログラム] - [Panasonic] - [DMI ビューアー] をクリックする。

左のような画面が表示されます。 項目をクリックすると詳細情報が表示されます。

#### 情報ファイルを保存する

表示している内容をテキスト形式 (.txt) にファイル保存することができます。 DMI ビューアーを起動し、保存したい情報を表示します。



#### 保存方法を選ぶ。

- 表示されている項目を保存する場合 [ファイル]をクリックして、[表示中のデータを保存]をクリックする。
- すべての項目を保存する場合 [ファイル]をクリックして、[すべてのデータを保存]をクリックする。



フォルダーを指定し、ファイル名を入力して[保存]をクリックする。



コンピューターをお使いいただくうえで、知っていると便利な用語の解説を記載しています。

- 英字(→ 256ページ)
- あ行 ( <del>→</del> 264 ページ )
- か行(→ 265ページ)
- さ行(→ 266ページ)
- た行(→ 267ページ)
- な行(→ 269ページ)
- は行(→ 270ページ)
- ま行(**→** 271ページ)
- ◆ や行(→ 272ページ)
- ら行(**→** 273ページ)
- わ行(用語の解説はありません)



| ad hoc 通信モード<br>(アドホック通信モード)        | 無線 LAN の通信方法のひとつで、無線 LAN 機能を持った 2 台のコンピューターが、アクセスポイント (→ 265ページ)を使わずに直接データのやりとりを行う方式のこと。これに対して、アクセスポイントを使って 2 台以上のコンピューターでデータのやりとりを行う方式は、インフラストラクチャ通信モードといいます。 ad hoc通信モード インフラストラクチャ通信モード                                                                                           |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrator (アドミニストレーター)          | コンピューターやネットワークの全機能を利用、管理する権限を持ったユーザーまたはアカウント (→ 265ページ) のこと。                                                                                                                                                                                                                         |
| AES<br>(エー・イー・エス)                   | 米商務省標準技術局(NIST)によって 2001 年に米国政府の次世代標準暗号化技術として認定された方式。無線 LAN で AES を利用する場合は、AES に対応したアクセスポイントが必要になります。WEP との互換性はありませんが、TKIP (→ 263ページ)と違い、暗号・復号化処理が速く、通信速度への影響が少ないと言われています。                                                                                                           |
| ANY 接続拒否機能<br>( エニィセツゾクキョヒキ<br>ノウ ) | コンピューター側の ESS-ID を「ANY」または空白のままに設定すると、通信可能範囲内に存在する無線 LAN アクセスポイントに接続できてしまう場合があります。このような場合、「ANY 接続拒否機能」を有効に設定すると、コンピューター側からアクセスポイントの検索ができなくなったり、コンピューター側からの接続ができなくなります。「ANY 接続拒否機能」は、アクセスポイント側に搭載される機能です。ただし、機器により機能名が違ったり、搭載していない場合もあります。お使いの機器をご確認ください。                             |
| ADSL<br>(エー・ディー・エス・エ<br>ル)          | ブロードバンド接続のひとつ。電話では使用しない高い周波数でデータを流すことによって、アナログ電話回線をそのまま利用して高速なデータ通信を行うサービスのこと。電話局と一般電話を結ぶ電話回線の両端に、ADSL モデムという装置を取り付け、このモデム間で高速データ通信を行います。                                                                                                                                            |
| BIOS<br>(バイオス)                      | Basic Input/Output System の略。コンピューターの基本的な制御を行っているプログラムの<br>集まりのこと。コンピューターの電源を入れると自動的に起動するので、基本的にはこの<br>BIOS の存在を意識する必要はありません。<br>● 本機では、Windows が起動するまではBIOS だけで、Windows 起動後はBIOS と Windows が<br>協調してコンピューターの動作を制御しています。また、この BIOS 上で動作しているプ<br>ログラムのひとつがセットアップユーティリティ(→ 267 ページ)です。 |



| CD-DA        | Compact Disc Digital Audio の略。CD-Digital Audio という音楽用 CD の規格で音楽を記録し                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (シー・ディー・ディー・ | た CD のこと。一般的には、音楽 CD、オーディオ CD と呼ばれています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| エー)          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CD-EXTRA     | 音楽 CD(CD-DA 上記)に、ビデオクリップなどの静止画や動画を追加した CD のこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (シー・ディー・エキスト | <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ラ)           | CD EXTRA TIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CD-R         | データの書き込みが一回だけできる CD のこと。また、書き込み容量の範囲内であれば、追                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| (シー・ディー・アール) | 加書き込みをすることもできます。一度書き込むと消去できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | ● 本機では、B's Recorder で書き込みができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | Recordable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CD-ROM       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (シー・ディー・ロム)  | コンピューターで処理できるデータを記録した、読み取り専用のディスクのこと。データの<br>書き込み、消去はできません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | CICOMPACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| CD-RW        | データの書き込み、消去、書き換えができる CD のこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (シー・ディー・アール・ | ● 本機では、B's Recorder/B's CLiP を使って書き込み、消去、書き換えができます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ダブリュー)       | COMPACT OCOMPACT OF COMPACT OF CO |
|              | UUDU UUDU @<br>  ReWritable ReWritable # Rew |
| CD-TEXT      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (シー・ディー・テキス  | 音楽 CD(CD-DA 上記)にアルバムのタイトルや曲名、アーティスト名などの文字情報が記録された CD のこと。文字情報を見るには、CD-TEXT 対応の CD-ROM ドライブと CD プ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| () )         | 録されたCD のこと。文字情報を見るには、CD-TEXT 対心のCD-ROM ドライフと CDフーレーヤーが必要です。音楽の再生だけなら一般的な音楽用 CD プレーヤーでも再生できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | レード ガングを Cy。 日来の円土にけなり NRDYは日末内 OD フレードー Cも円土 Cさより。 <br>  COMPACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | DIGITAL AUDIO TEXT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| <i></i>                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPRM<br>(シー・ピー・アール・エ<br>ム)                                                          | 「1回だけ録画可能」として録画制限のかかっているデジタル放送を、DVD レコーダーでDVD-RAM や DVD-RW (VR 形式)に録画する際に用いられる著作権管理技術のこと。CPRM で録画したデジタル放送などは、別のメディアにコピーしても再生できません。録画には CPRM に対応した記録型 DVD メディアと CPRM 対応機器が必要です。また、録画した DVD メディアを再生する場合にも CPRM 対応機器が必要です。  ● 本機では、WinDVD に CPRM 拡張機能 (CPRM Pack)プログラムを組み込むことが必要です。(→ 77 ページ) |
| DDR SDRAM<br>(ディー・ディー・アー<br>ル・エス・ディー・ラム)                                            | コンピューター内部のデバイス(→ 268ページ)は、一定間隔でオン/オフを繰り返すクロック信号に合わせていろいろな動作を行っていますが、このクロック周期に同期して動くメモリー(→ 272ページ)が SDRAM(Synchronous DRAM)です。この SDRAM の 2 倍のデータ転送速度を持つメモリーが DDR SDRAM です。                                                                                                                  |
| Designed for Microsoft<br>Windows XP<br>(デザインド フォー マイ<br>クロソフト ウィンドウズ<br>エックスピー) ロゴ | このマークは、各種コンピューター機器の規格を守り、Windows XP の新しい機能が使える<br>ようにデザインされていることが、Microsoft 社が規定した検証テストで確認された製品に付けられています。  Designed for Windows*XP                                                                                                                                                         |
| DVD-R<br>(ディー・ブイ・ディー・<br>アール)                                                       | データの書き込みが一回だけできる DVD のこと。また、書き込み容量の範囲内であれば、追加書き込みをすることもできます。DVD-RW(→ 259ページ)に比べて DVD-ROM との互換性が高くなっています。                                                                                                                                                                                   |
| DVD-RAM<br>(ディー・ブイ・ディー・<br>ラム)                                                      | データの書き込み、消去、書き換えができる DVD のひとつ。Windows XP は標準でサポートしています。DVD レコーダーで最も多く使われているディスクで、書き換えは約 10 万回可能です。                                                                                                                                                                                         |



| DVD-ROM<br>(ディー・ブイ・ディー・<br>ロム)       | 読み取り専用の DVD のこと。CD-ROM の約 7 ~ 25 倍のデータを記録できます。容量が大きいことから、主に図鑑や地図などデータ量の大きなアプリケーションやゲームなどに使われています。                                                                                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DVD-RW<br>(ディー・ブイ・ディー・<br>アール・ダブリュー) | データの書き込み、消去、書き換えができる DVD のひとつ。書き換え回数は約 1,000 回です。                                                                                                                                                       |
| DVD-Video<br>(ディー・ブイ・ディー・<br>ビデオ)    | デジタル動画を圧縮する技術に再生品質の高い MPEG2 (→ 262 ページ)を使用し、映像や音声が記録された DVD のこと。  ◆ 本機では、WinDVD を使って再生することができます。  ▼ VIDE 0                                                                                              |
| ESS-ID<br>(イー・エス・エス・ア<br>イ・ディー)      | Extended Service Set ID の略。無線 LAN を使用するときに、通信する相手を識別するための文字列のこと。無線 LAN 電波を使って通信するので、たくさんのネットワークと交信可能になります。そのため、各コンピューターとアクセスポイント(→ 265ページ)はこの文字列を確認し、ESS-ID が一致しているものどうしだけが通信できるようにします。                 |
| FLASH カード<br>(フラッシュカード)              | データを記録するためのカード状の機器のこと。電源を切ってもデータは消えず、ハード<br>ディスクと同じような性質をもっていますが、機械的な部分がないため、ハードディスクよ<br>り手軽に扱うことができます。種類としてコンパクトフラッシュやスマートメディアなどが<br>あり、携帯型コンピューターやデジタルカメラなどに幅広く利用されています。                              |
| Hotkey<br>(ホットキー)                    | 2 つ以上のキーを組み合わせて押し、割り当てられた特定の機能を実行すること。 (1 つのキーでも特定の機能を実行できればホットキーと呼ぶ場合があります。) ● 本機では【Fn】を押しながら【F9】を押してバッテリー残量のポップアップウィンドウを表示するなどの操作が行えます。また、Fn キーをロック状態にしたり、ポップアップウィンドウの表示 / 非表示を設定することもできます。(→ 25 ページ) |







| IEEE802.11g<br>(アイ・トリプルイー<br>802.11 ジー) | IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers/ 米国電気電子学会)が承認した無線 LAN の規格のこと。最大 54 Mbps*1 の通信が可能です。802.11b と同じ 2.4 GHz の周波数帯 域を使用しながら約 5 倍のデータ転送を可能にする規格です。 WEP(Wired Equivalent Privacy)(→ 264ページ)、AES(→ 256ページ)、TKIP(→ 263ページ)という方式で暗号化もサポートされています。  *1 表示の数値は、無線 LAN 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。  **802.11bの約 5 倍 **最大54Mbps通信** **最大54Mbps通信** **最大54Mbps通信** **最大54Mbps通信** **日本コリティ機能に対応 |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IEEE802.1X<br>(アイ・トリプルイー<br>802.1 エックス) | IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers/ 米国電気電子学会)が承認した無線<br>LAN のユーザー認証に関する規格のこと。コンピューター通信を開始する前に認証を行い、<br>認証されているユーザーのみが通信できます。                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| LAN<br>(ラン)                             | Local Area Network の略。社内や学校内など、比較的限られたエリア内でのコンピューターネットワークのこと。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MAC アドレス<br>(マック・アドレス)                  | ネットワークで使用する機器(ネットワークカード、内蔵の無線 LAN モジュールなど)ごと<br>につけられた固有の番号のこと。00:11:22:AA:BB:CC といった形式で表されます。これは<br>ユーザーが割り当てるものではなく、メーカーがあらかじめ割り当てているもので、同じ番<br>号は存在しません。Windows XP 上では、[Physical Address] と表示されます。<br>● 本機の MAC アドレスの確認方法(→ 235 ページ)                                                                                                                                                                          |
| MP3<br>(エム・ピー・スリー)                      | コンピューターで聞くことができる音楽形式のひとつ。音質をあまり損なうことなく、音楽データのサイズを音楽 CD のデータと比較して約 10 分の 1 に圧縮する技術を使っています。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| MPEG<br>(エム・ペグ)            | デジタル動画を効率的に圧縮するための技術。そのひとつである MPEG2 はすぐれた画質で、DVD-Video (→ 259ページ) などに利用されています。圧縮率が MPEG2 より低い MPEG1 もあり、Video-CD (→ 264ページ) で利用されています。また、電話回線など通信速度の低い回線を通じた低画質、高圧縮率の映像の配信を目的とした MPEG4 という規格もあります。  ◆ 機では、MPEG2 は WinDVD を使って、MPEG4 は Windows® Media Player を使って再生することができます。別途コーデックのインストールが必要となる場合があります。 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NTFS<br>(エヌ・ティー・エフ・エ<br>ス) | Windows NT <sup>®</sup> 、Windows <sup>®</sup> 2000、または Windows <sup>®</sup> XP で、ファイルやデータを記録・管理<br>するしくみ(ファイルシステム)のこと。NTFS 以前には、DOS や Windows で利用できる<br>ファイルシステムとして FAT(File Allocation Table)がありましたが、より堅牢性やセキュ<br>リティなどにすぐれているのが NTFS です。                                                               |
| PC カード<br>(ピー・シー・カード)      | コンピューターにさまざまな機能を追加するカード型デバイス (→ 268ページ) のこと。モデムカード、ネットワークカード、フラッシュメモリーカード、SCSI カードなどがあり、カードの厚みにより、Type I、Type II があります。                                                                                                                                                                                  |
| RAM モジュール<br>(ラム・モジュール)    | 半導体メモリーチップを 1 枚の基板に搭載してまとめた部品。コンピューターのメモリー (→ 272 ページ)を増やしたいときに拡張メモリースロットに挿し込んで使います。メモリー(RAM)を増やすと、プログラムの操作がより快適になる、大きなデータを扱えるようになる、たくさんのプログラムを同時に使えるといったメリットが得られます。RAM モジュールにはいろいろな種類や容量があり、そのコンピューターにあった RAM モジュールを使います。                                                                               |



| SD メモリーカード<br>(エス・ディー・メモリー<br>カード) | ほぼ切手大のメモリーカードに固有の ID を加えたもの。音楽や映像を記録することができ、強力な著作権保護機能も備えています。コンピューター、デジタルカメラ、携帯電話等、さまざまな機器で使用でき、データ交換も行えます。                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SRAM カード<br>(エスラム・カード)             | SRAM は Static RAM の略。DRAM(Dynamic Random Access Memory)のように記憶内容保持のためのデータの再書き込み(リフレッシュ)が必要ないため、データの処理速度が速いというメリットがあります。その SRAM を利用した RAM のカード型デバイス(→ 268ページ)です。                                                                                                                      |
| SSID<br>(エス・エス・アイ・<br>ディー)         | ESS-ID→ 259 ページ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TKIP<br>(ティー・キップ)                  | Temporary Key Integrity Protocol の略。 WEP (Wired Equivalent Privacy)(→ 264 ページ)の後継にあたる暗号化の規格です。 WEP の暗号化キー(WEP キー)は固定ですが、TKIP では一定時間ごと、もしくは一定パケット量ごとに自動的に暗号化キーを変更します。暗号化キーを変化させることで暗号化キーの解読が困難になり、セキュリティの向上を図ることができます。                                                               |
| USB<br>(ユー・エス・ビー)                  | コンピューターとキーボード、プリンター、デジタルカメラなどの周辺機器をつなぐための<br>規格。USB に対応した周辺機器であれば、本機と周辺機器にある USB コネクターどうしを<br>USB ケーブルでつないで使用できます。USB に対応した周辺機器は、基本的にはコンピューター本体の電源を切らなくても取り付け、取り外しができます(ホットプラグ)。<br>● 本機では USB2.0 に対応しています。USB2.0 対応の周辺機器を使用すれば、高速で周辺機器との通信が可能です。  デジタルカメラ  プリンター  USB規格 マウス  キーボード |



### 英字

| Video CD<br>(ビデオ・シー・ディー) | 動画が記録された CD、またはそのフォーマットのこと。映画などの動画を MPEG 1 方式 (→ 262 ページ)で圧縮し、CD に収めています。Video CD に対応した DVD プレーヤー / レコーダーで再生可能ですが、ソフトウェアによる MPEG デコーダーを用意すれば、コンピューター上でも Video CD を再生することができます。映画以外にもカラオケのデータを収めたものなどが多くあります。  ◆ 本機では、Windows® Media Player や WinDVD を使って再生ができます。 |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WEP<br>(ウェップ)            | Wired Equivalent Privacy の略。無線 LAN (→ 272 ページ) で使用されている暗号化の技術。<br>情報伝達のセキュリティを守るため、通信を行う双方で、同じネットワークキー (→ 265<br>ページ) が登録されている場合のみ通信が行えます。                                                                                                                       |
| WPA<br>(ダブリュー・ピー・<br>エー) | Wi-Fi Protected Access の略。WEP(上記)の弱点を補い、セキュリティをより向上させた<br>もの。IEEE802.1X のユーザー認証規格を含み、ネットワークキー(→ 265 ページ)を一定<br>時間ごとに自動的に更新します。                                                                                                                                   |

### あ行

| アイコン | デスクトップやタスクトレイに表示される小さな図柄のこと。図柄でアプリケーションソフトの内容や機能をわかりやすくしています。このアイコンをダブルクリック (→ 267 ページ) することで、そのアプリケーションソフトが実行できます。また、フォルダや文書ファイルなどをアイコン上にドラッグ & ドロップすることで実行できるアプリケーションソフト |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | もあります。  Internet Composition にある。  Explorer L手な使い方  こみ箱                                                                                                                    |



#### あ行

| アカウント    | Windows にログオン (→ 274 ページ) したり、電子メールを使ったり、インターネットなどのネットワークに接続したりするときの権限のこと。ユーザーを識別するために使われます。  ● Windows では、ユーザーごとにアカウントを割り当てることにより、ユーザーごとにデスクトップ画面など、Windows の機能設定を変えることができます。アカウントの作成方法: 『取扱説明書』「はじめて使うとき」  ● 制限付きのアカウントでは、一部使えない機能やアプリケーションソフトがあります。 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アクセスポイント | インターネットなどに接続する際、コンピューターとインターネットを結ぶ中継点のこと。<br>モデムを通してインターネットに接続する場合はプロバイダーが用意します。<br>無線 LAN(→ 272 ページ)の場合は、通信を中継する機器のこともアクセスポイントといい<br>ます。                                                                                                              |
| 暗号化      | データを他人にはわからない形に変換すること。送信者と受信者の間でデータを変換するためのルール(アルゴリズム)と鍵(ネットワークキー)を決めておき、送信者が変換(暗号化)したデータを受信者が元に戻します(復号化)。重要なやりとりを他人に解読されることなく行うことができます。                                                                                                               |
| ウィルス     | コンピューターウィルス → 266ページ                                                                                                                                                                                                                                   |

#### か行





### か行

| クリック        | マウスボタン(左右ボタン)やフラットパッド(ホイールパッド)を、短く1回だけ押して離す操作のこと。この操作を素早く2回続けて行うことをダブルクリック(→ 267ページ)といいます。プログラムやデータ、メニューの選択や実行をするときに使います。右ボタンをクリックするときは右クリック、左ボタンをクリックするときは左クリックといいますが、通常、単にクリックというと左クリックのことです。                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| コーデック       | CODEC = COmpression / DECompression の略。DVD-Video (→ 259 ページ) など容量の<br>大きいファイルを圧縮して保存し、保存されたデータを映像や音声記号に戻すドライバー<br>(→ 269 ページ) やデバイスのことです。                                                                            |
| コンピューターウィルス | コンピューターからコンピューターへ感染し、増殖するもの。ウィルスの中には、コンピューターのデータを破壊したり、コンピューターを起動できなくする悪質なものがあります。なお、ウィルスからコンピューターを守るためにはウィルス対策ソフトなどの使用が有効です。また、定期的に Windows Update を行い、Windows 用の最新サービスパックや修正プログラムを利用して、Windows を最新の状態にしておくことが大切です。 |

# さ行

| 再インストール   | ソフトウェアやドライバーなどをコンピューターへ入れ直すこと。または一括して OS を入れ直すこと。ソフトウェアなどが正常に動作しなくなった場合などに行います。  ● 本機では、プロダクトリカバリー DVD-ROM を使うことにより、Windows を一括して再インストールすることができます。 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| スクリーンセーバー | コンピューターを起動した状態で一定時間放置した場合、画面を消したり、動画や静止画を表示させる機能。                                                                                                  |
| スクロール     | ウィンドウに表示する文字や画像などの情報が画面に収まりきらないとき、上下左右に表示<br>内容を動かすこと。                                                                                             |
| スタンバイ     | 現在の作業状態をメモリーに保存して電源を切ることができ、次に電源を入れると、電源を切る前に使用していた状態が画面に表示される機能。電力の供給がなくなるとメモリーに保存されていたデータが失われますので、スタンバイ中は必ず、AC アダプターまたはバッテリーパックを接続しておいてください。     |



### さ行

| セーフモード            | コンピューターにトラブルが起きて Windows が正常に起動できなくなったときに利用する起動モードのこと。アイコン等が拡大表示された画面になり、セーフモードで起動していることが表示されます。拡張機能を極力外した必要最低限の状態で起動しています。不具合の原因調査や修復を行うことができます。  ● 本機では、コンピューター起動時、「Panasonic」起動画面が消えたときから【F8】を押し続け、「Windows 拡張オプションメニュー」が表示されたら指を離すことで、セーフモードを起動することができます。 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セットアップユーティリ<br>ティ | BIOS(→ 256ページ)上で動作し、コンピューターのシステム構成を設定するソフトウェアのこと。コンピューター本体の動作やセキュリティなどの設定・変更を行うことができます。  ● 本機では、コンピューターの起動後すぐに【F2】を押すと、セットアップユーティリティを起動することができます。                                                                                                             |

# た行

| タイトルバー  | ウィンドウ画面の上部にあり、アプリケーションソフトのタイトルや、現在開いているファイルのファイル名などが表示される部分のこと。カーソルでドラッグ (→ 269 ページ) すると、ウィンドウ全体を移動できます。  ▼コントロール パネル                     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| タスクトレイ  | 画面の下に表示されているタスクバー(下記)の右端(時刻表示やアイコンが並んでいると<br>ころ)。音量調節など、各種設定の切り替えツールなどが登録されています。                                                          |
|         |                                                                                                                                           |
| タスクバー   | 画面の一番下(お買い上げ時の状態)にある現在実行されているソフトウェアの情報が表示されている部分のこと。タスクバーの[スタート]メニューとタスクトレイの間に複数のソフトウェアの情報が表示されている場合、ここをクリックすることで使用するソフトウェアを切り替えることができます。 |
|         | <b>ジェスタート</b> スタート スネットワーク接続 レコントロール パネル                                                                                                  |
| ダブルクリック | マウスボタンやフラットパッド(ホイールパッド)を、続けて2回素早く押して離す操作の<br>こと。データを表示させたり、プログラムやメニューを実行するときなどに使います。ダブ<br>ルクリックは左右ボタンのうち、左ボタンを使います。                       |
| ディザリング  | 表現したい中間色を、複数の色を組み合わせて表現すること。例えば、黒い点と白い点を交<br>互に並べると、全体として灰色に見えるのもディザリングのひとつです。                                                            |



# た行

| デバイス                     | キーボードやハードディスクなど、コンピューターに接続して使用する周辺装置全般のこと。<br>ハードディスクドライブやモデム、LAN のようにコンピューター本体に内蔵されているもの<br>もデバイスと呼びます。                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| デュアルディスプレイ<br>(拡張デスクトップ) | 内部 LCD(→ 269 ページ)と外部ディスプレイを連続した表示領域として使うこと。両方のディスプレイの間で、ウィンドウのドラッグ移動などができます。  ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼                                                                                                                                                                                     |
| テンキーモード                  | <ul> <li>キーボードの一部を使って、テンキーとほぼ同じ並びで数字、または演算記号が入力できるモードのこと。モード設定を解除すると通常のキーとして操作できます。</li> <li>◆ 本機では【NumLk】を押すとテンキーモードになり、設定されたことをお知らせする「NumLock お知らせ」画面が表示されます。テンキーモードを解除するにはもう一度【NumLk】を押します。(→ 27 ページ)</li> <li>テンキーモード</li> <li>イ 8 9 ー</li> <li>イ 5 6 ← ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul> |



# た行

| 同時表示<br>( Intel(R) Dual Display<br>Clone ) | 内部 LCD(下記)と接続された外部ディスプレイの両方に同じ画面を表示させること。<br>● 本機では【Fn】+【F3】を押すと、表示先が外部ディスプレイ、内部 LCD または同時表示に切り替えられます。(同時表示は、Windows 起動後のみ切り替え可能)                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | □時表示□□時表示□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□                                                                                                                                            |
| ドライバー                                      | 接続されている周辺機器がどのような製品で、どのように動作すればいいかという情報を OS に伝えて、OS が周辺機器を正しく動作させることができるようにするためのソフトウェア。 デバイスドライバーとも呼ばれます。Windows にドライバーが含まれている周辺機器もありますが、ドライバーが含まれていない周辺機器は、必要なドライバーをインストールして使います。 |
| ドラッグ                                       | マウスのボタンを押したままマウス本体を移動させ、領域を選択したり、選択されたアイコンやウィンドウを移動させる操作のこと。フラットパッド(ホイールパッド)では、ボタンを押したまま、操作面上で指を移動させることによりドラッグすることができます。                                                           |

# な行

|          | コンピューター本体の液晶ディスプレイのこと。外部ディスプレイ(接続された外付けの<br>ディスプレイ)と区別して呼びます。 |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| ネットワークキー | 暗号化 → 265 ページ                                                 |



### は行

| 10.10       |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パーティション(区画) | バードディスク上に作成した領域のこと。1 つのバードディスクに1 つ、あるいは複数のパーティションを作成することができます。複数のパーティションを作成した場合には、1 つのディスクを複数のディスクのように扱うことができます。例えば 20G バイトのハードディスクを C ドライブに 10G バイト、D ドライブに 10G バイトと、2 つのパーティションに分け、C ドライブを Windows などのシステムとアプリケーションソフト用に、D ドライブをデータ保存用に使用するということができます。 |
| ハブ          | 同じ種類のケーブルを集めて、情報を中継するための装置のこと。USB ハブやネットワーク<br>ハブなどがあります。<br>***トワーク(LAN)<br>*****                                                                                                                                                                       |
| ビデオ CD      | Video CD→ 264ページ                                                                                                                                                                                                                                         |
| ファイアウォール    | 外部ネットワーク(インターネットなど)経由の不正なアクセスからコンピューターを保護するためのセキュリティシステムのこと。外部ネットワークとの間でやりとりされるデータを規制して、認められているデータ以外は通過できないようにする働きをします。  ● Windows XP には Windows ファイアウォールが搭載されています。(→ 249 ページ)                                                                           |



### は行

| プロトコル                | コンピューターどうしでデータ通信をするために必要な共通の約束事。異なるコンピューターどうしでデータのやりとりができるようにするためには、データ送受信のタイミングや送受信される情報のフォーマットなど、双方に同じ約束事が必要となります。たとえばインターネットでは TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) と呼ばれるプロトコルを使って、さまざまなソフトウェアがデータ通信を行っています。 |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロバイダー               | インターネットに接続してくれる会社のこと。<br>サービス内容や料金体系はプロバイダーによって異なりますので、プロバイダーに入会する<br>前に十分確認するようにしましょう。                                                                                                                                             |
| ホイールパッド<br>(フラットパッド) | マウスと同じようにカーソルを動かしたり、機能を選択したりするときに使うパッドのこと。<br>● 本機ではスクロールしやすい独自の円形パッドを搭載しており、ホイールパッドと呼びま<br>す。                                                                                                                                      |
| ポップアップウィンドウ          | 特定の画面が表示されたときや、特定の位置にカーソルを移動したときなどに、自動的に表示されるウィンドウのこと。ウィンドウには使いかたの説明、選択できる機能のメニューなどが表示される場合があります。これらは一時的に表示されることが多く、必要がなくなったら消えます。  ■ 本機では【Fn】と組み合わせて特定のキーを押したときに表示されるウィンドウもこう呼びます。  この部分                                           |
|                      | マイドキュメント  「スイドキュメントフォルタが開き、手紙、レポート、メモなどのドキュメントを保留できま  マイトミュージョク  マイミュージョク                                                                                                                                                           |

### ま行

| 右クリック | ボタンが2つあるマウスの右ボタンをクリックすること。そのときに表示されるメニューの |
|-------|-------------------------------------------|
|       | 内容は使うアプリケーションソフトによって異なりますが、多くはメニューバーの内容の一 |
|       | 部(ショートカットメニュー)が現れます。                      |



### ま行

| 無線 LAN | 電波を利用して、無線で通信を行う LAN ( → 261 ページ) のこと。共通の無線周波数を使ってデータの送受信を行います。 LAN ケーブルの配線が不要なので、アクセスポイント ( → 265 ページ) から離れた場所でも利用できます。情報伝達のセキュリティを守るため、ESS-ID ( → 259 ページ) や WEP ( → 264 ページ) を利用できます。 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メニューバー | 各ウィンドウの上部にあるタイトルバー ( → 267 ページ)の下のソフトウェアの機能が表示されている部分のこと。「ファイル」「編集」「表示」などが表示されています。  ***********************************                                                                 |
| メモリー   | コンピューターの中でデータを記憶するための装置のこと。メモリーには RAM と ROM がありますが、一般的には、メインメモリーである RAM のことを指します。RAM は記憶内容の書き換えが可能で、メインメモリーやキャッシュメモリーなどに使用されます。ROM は記憶内容の書き換えはできず、BIOS などに使用されます。                        |

# や行

| ユーザーアカウント | アカウント → 265ページ |
|-----------|----------------|
|-----------|----------------|



# ら行

| リージョナルコード)     | 地域コードともいい、DVD-Video (→ 259ページ)の再生可能地域を限定するためのコードのこと。DVD-Video の新作映画やソフトなどが解禁前の地域に流出しないように決められています。世界を6つの地域に分割して1~6のコードを割り当て、DVDディスクと DVDドライブのリージョンコードが一致しないとディスクを再生できないようになっています。日本にはリージョンコード [2] が割り当てられており、日本で販売されている DVD プレーヤーのリージョンコードは [2] になっています。通常、海外で販売されている DVD ディスクは日本向けのプレーヤーでは再生できません。  本機のドライブは工場出荷時にはリージョンコードが設定されていませんので、初めてDVD-Video を再生したときの設定が1回目となります。この最初の設定も含めて全部で5回リージョンコードの設定ができます。5回目の設定を行うと、そのリージョンコードに固定され、それ以上変更できなくなります。OSを再インストールしても変更できませんので、十分お気を付けください。 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リフレッシュレート (画面) | 1 秒間に画面を更新する(再表示)回数のこと。外部ディスプレイに画面のちらつきが感じられる場合は、リフレッシュレートが低いと考えられます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| レガシー USB 対応    | コンピューターの電源を入れてから Windows が起動する前に、USB (→ 263 ページ)機器をコンピューターに認識させるためのしくみ。MS-DOS は USB 機器が開発される前の OS なので USB 機器を認識できませんが、コンピューターがレガシー USB 対応されていれば、USB 機器を認識することができます。  ● 本機ではセットアップユーティリティで [レガシーUSB] という項目があります。[有効]に設定しておくと、Windows が起動する前に USB キーボード、USB フロッピーディスクドライブを認識します。                                                                                                                                                                                                           |
| ログオフ           | ネットワークやコンピューターのシステムにアクセスできる状態(ログオン)を解消すること。ログアウトとも呼ばれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



### ら行

| ログオン | ネットワークやコンピューターのシステムにアクセスできる状態のこと。ログインとも呼ば | 1 |
|------|-------------------------------------------|---|
|      | れます。                                      | l |

# さくいん



ページ番号をクリックすると、該当ページにジャンプします。

| Α                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT コマンド139                                                                                                                                                                                    |
| В                                                                                                                                                                                             |
| B's CLiP<br>起動                                                                                                                                                                                |
| С                                                                                                                                                                                             |
| Caps Lock ランプ       29         CD/DVD ドライブ       29         状態表示ランプ       39         使用上のお願い       59         電源       61         CD-R/CD-RW (「ディスク」も参照)       84         CPU 省電力設定       231 |
| DMI ビューアー                                                                                                                                                                                     |
| F                                                                                                                                                                                             |
| Fn キー<br>Fn キーを使う20<br>ロック機能25<br>FREESPOT166                                                                                                                                                 |

| Н                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hotkey 設定25<br><b>L</b>                                                                                                                |
| LAN<br>LAN Wake Up 機能143<br>接続140<br>N                                                                                                 |
| NumLk ランプ29<br>NumLock お知らせ27<br>P                                                                                                     |
| PC カード90<br>PC 情報ビューアー242<br>S                                                                                                         |
| ScrLk ランプ29<br>SD メモリーカード<br>Q&A203, 232, 233<br>状態表示ランプ29<br>セキュリティ100<br>データ保護95<br>転送速度94<br>ドライブ文字の変更99<br>取り付け/取り外し96<br>フォーマット93 |
| USB 機器115<br>USB フロッピーディスクドライブ<br>120                                                                                                  |

| W                                    |
|--------------------------------------|
| Windows ファイアウォール 249<br>WinDVD<br>起動 |
| あ                                    |
| アプリケーションの問い合わせ先<br>244               |
| U                                    |
| インターネット122                           |
| う                                    |
| ウィルス247                              |
| え                                    |
| エマージェンシーホール 59                       |
| お                                    |
| お手入れ<br>ドライブのレンズ                     |
| か                                    |
| カーソルの Q&A 216<br>拡大表示                |
| アイコンや文字                              |

# さくいん



| 拡張デスクトップ113                                           | ダブルタップ9<br>                                    | スーパーバイザーパスワード<br>51                         |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <u>ੇ</u>                                              | 7                                              | 設定49                                        |
| キー操作の Q&A                                             | ディスク                                           | ユーザーパスワード 53<br>バッテリー<br>Q&A                |
| クリック9                                                 | フロッピーディスクの取り扱い<br>120                          | 残量表示23<br>残量表示補正                            |
| <u>ਟ</u> ੇ                                            | ディスプレイ                                         | 状態確認31<br>バッテリー状態表示ランプ 31                   |
| サウンドの Q&A228                                          | 明るさ調整110<br>外部ディスプレイ110                        | バッテリー状態表示ランプの Q&A<br>202, 215               |
| <b>└</b>                                              | 画面表示の Q&A218<br>表示先の切り替え22                     | バッテリー等の上手な使い方 30                            |
| システム構成の見かた254<br>周辺機器の Q&A229<br>終了時の Q&A202<br>省電力39 | テンキーモード27<br>電源を入れたときの Q&A202<br>電話回線<br>接続135 | <b>ふ</b><br>ファイナライズ69<br>プリンター121           |
| す                                                     | ٢                                              | ほ                                           |
| 数字入力27<br>ズームビューアー197<br>スクロール11<br>スタンバイ41           | ドラッグ9<br>ね                                     | ホイールパッド<br>Q&A212<br>感度調節18<br>操作           |
| スタンバイの Q&A202                                         | ネットセレクター169<br>ネットワーク                          | ホイールパッドユーティリティ 11                           |
| t                                                     | ネットワーク<br>Q&A234<br>接続の切り替え170                 | ポップアップウィンドウ 21<br><b>ま</b>                  |
| セットアップユーティリティ185                                      | は                                              | マルチメディアカード 96                               |
| た                                                     | ハードディスク状態表示ランプ .29<br>パスワード                    | ರ                                           |
| タスクトレイ3<br>Q&A221<br>タップ9                             | Q&A207<br>Windows のログオンパスワード<br>57             | 無線 LAN<br>IEEE802.11a の有効 / 無効 14<br>Q&A236 |
| タツノ9<br>ダブルクロック 9                                     |                                                | アクセスポイント 151                                |

# さくいん



| 使用上のお願い146<br>セキュリティ151, 158<br>通信状態の確認165<br>通信方法の種類145<br>使うまでの流れ150<br>電源を入れる/切る147 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5</b>                                                                               |
| 文字入力の Q&A223<br>モデム                                                                    |
| 設定135<br>リジューム機能137                                                                    |
| ø                                                                                      |
| ユーザーの簡易切り替え機能の Q&A<br>213                                                              |
| ເງ                                                                                     |
| リージョンコード71                                                                             |



- Microsoft とそのロゴ、Windows、Windows ロゴ、Outlook、インテリマウスは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- Intel、Pentium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。
- SD ロゴは商標です。 **S**
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の商標です。
- WinDVD は、InterVideo Incorporated の商標です。
- B's Recorder および B's CLiP は、株式会社ビー・エイチ・エーの登録商標です。
- ホイールパッドは、松下電器産業株式会社の登録商標です。
- © All Rights Reserved. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2004

PCJ0171A XP